# 電気システム工学科 専門科目

平成 25 年度シラバス

~ 1~4学年 ~

仙台高等専門学校 名取キャンパス

## 科目一覧 (リンク)

## 1 学年

電気工学基礎電気工学基礎実験電気工学実験 I情報処理基礎

2 学年

創 造 実 習電気工学実験Ⅲ電気回路I

## 3学年

気 工 学 実 験 III $\Pi$ 気 磁 気 Ι ログラミングⅡ 気 機 気 計 測 Ι 気 工 学 演 習 Ι 製 义 応 用 物 理 Ι 値 法 計 ŧ り実習 のづく 電 子 回 デ ィジ タ ル 合 目 В

## 4 学年

気 工 学 実 験 IV 気 口 路 III電 気 口 IV 電 磁 学 気  $\Pi$ 電 磁 気 Ш 気 工 学 演 習  $\Pi$ 析 学 解 Ι 解 析 学  $\Pi$ 業 工 セ 合 気 機  $\Pi$ 気  $\Pi$ 算 学 工 用情報 学 诵 信 学 Ι 工 電 子 性 インターン プ 物  $\Pi$ 用 用 物 IIIエンジニアリングデザイン概論 テクニカルライティング 気 電 子 材 力 工 学 御 Ι 制 工

合

В

# 3. 電気システム工学科 専門科目

#### ● 教育目標

「電気工学の基礎と技術の習得により、多岐に亘る応用分野を互いに関連づけながら総合的に支え 発展させると共に、工学技術者として社会に貢献する人材の養成を目標とする。」

電気は光、熱、運動にその姿を変えることにより、人々の明るい、暖かな、そして快適な暮らしを支えています。そこには、電気を起こす技術、送る技術、蓄える技術、そして電気をさまざまな姿にして利用する技術が使われています。また、遠くの人とコミュニケーションをするための情報・通信システム、大規模で複雑な計算をするコンピュータシステム、さまざまな動きを自動化する制御システム、宇宙や生命の神秘を探る計測システムなどは、より高度な電気を利用する技術を総合的に組み合わせることによって実現されたものです。これらの技術やシステムの発展により人々の暮らしはどんどん快適なものになっています。これからは、電気に関わる技術やシステムを発展させることはもちろん、環境や人々の健康にも配慮して、電気を無駄なく利用していかなくてはなりません。そして何よりも、そのようなことができる「人(ひと)」が大切です。

電気システム工学科では、電気に関する様々な技術を、「電気回路」などの理論や「電磁気学」 といった学問を基礎として学びます。そして、電気・電子回路を設計する能力とものづくりができ る能力を『講義』⇒『演習』⇒『実験』そしてまた『講義』⇒・・と続く一連のくりかえしを通じ

て身につけていきます。特に3年生以降は、電気工学の4つの主要分野である電力エネルギーシステム、電子デバイス、情報・通信、電子物性・材料に関する幅広い専門知識を習得していきます。そして4,5年生の2年間にわたる卒業研究を通して未知のものへ取り組む姿勢と創造力を身につけます。さらに、電気以外の自然科学全般や、技術者の社会的あり方についても学びます。このように、電気に関わるしっかりとした基礎力の上に技術力を身に付け、多岐にわたるその応用分野を総合的に支え発展させるこ



とができる「人(ひと)」を育てるのが、電気システム工学科の教育目標です。

#### ● 学習上の留意事項

授業科目は、必修と選択にわかれています。必修科目は最も重要な科目で、不合格になると進級・卒業ができなくなります。一方、選択科目は、専門分野別に系統立てて開設されており、その中から希望の科目を選びます。単位数が不足しないよう、単位の履修・修得の項をよく読み、誤りのないように、ゆとりをもって単位を取得して下さい。

低学年では、一般科目と基礎的な専門科目を中心に学び、高学年で専門の応用科目を多く学習し

ます。一般科目と基礎になる専門科目の場合、学習の積み重ねが特に必要であり、1~3年の学習 努力が極めて重要です。予習・復習を着実に行って下さい。

実験は、技術者をめざすみなさんにとって特に重要です。前もって予習をし、実験にあたっては、 方法・条件をよく考え、正しく測定し、結果に対する考察を充分に行い、これらをまとめて報告書 として が切日までに提出して下さい。そして実験指導教員と納得いくまで議論しましょう。これらを通じて、日本語を読む、聴く、話す、書く訓練を徹底しそれらの能力をしっかりと身につけて下さい。

卒業研究・総合セミナーは、指導教員の下で各自が個別のテーマについて、設計、製作、演習、 実験などに取り組むものです。4、5年生の2年間をかけてまとめますが、自分自身が自主的・意 欲的に取り組む努力の積み重ねが何よりも大切です。なお、高専祭には4年生が卒業研究の一環と して専門展に取り組むことにしています。

#### ● 資格取得について

公的な資格を得ることは、自分の実力を評価し、評価される点で大変意義があります。電気工学 科のカリキュラムで取得可能な資格(経済産業省認定)は次のとおりです。

## (1) 電気主任技術者

電気工作物の工事、維持または運用に必要な資格であり、認定教科の単位取得、および卒業後の 実務経験年数により第二種、第三種の取得が可能です。

## (2) 電気工事士

屋内電気工事の技術者認定資格で、学科・実技試験共に在学中に受験できます。

## (3) 情報処理技術者

プログラムを設計・開発する技術者の資格で、在学中に基本情報技術者の資格を取得することを勧めます。さらに勉強することでソフトウェア開発技術者の資格取得も可能です。

## ● 校外研修・研修旅行・インターンシップについて

学内では学べない実際の問題を会社・工場で見学できます。種々の角度から意欲的に取り組みま しょう。

#### (1) 校外研修(工場見学)(1~3年)

前期・後期各1回、県内を中心に工場、発電所、放送局、大学、研究所、福祉施設などを見学します。

## (2) 研修旅行(4年)

関東・関西の工場を中心に3泊4日の見学旅行を行います。学校にはないものを学ぶと同時に楽 しい旅行にしましょう。

#### (3) インターンシップ(4年)

夏休み中に、工場・研修施設等で企業の技術者の指導の下で実務を経験します。 2 週間程度の実習の後、報告書の提出と発表を行い 1 ~ 2 単位(選択)が認められます。

### ● 卒業後の進路について

5年間の学習のあと、いよいよ卒業となります。進路相談は低学年からでも行いますが、本格的

#### 平成25年度シラバス

には担任を中心に4年後期からになります。自分自身が何をしたいかを考え、主張することが何よりも大切です。

## (1) 就職

近年、電気・電子、通信・情報の分野の技術者に対する社会の期待は非常に高く、電気業界だけでなく、他の分野からも多くの求人があるため求人倍率は高くなっています。その一方で、きちんと電気の技術を支え、構築していくことが求められ、そのため採用も分野ごとにしっかりとした人材を求めるようになっています。日頃の学習や課外活動で培ったエネルギーや忍耐力、真摯で科学的な態度、基礎学力、積極性や対話力、そして創意工夫の能力がもとめられます。

#### (2) 進学

卒業後さらに勉学を続けたい学生のために、本校や他高専の専攻科への進学、豊橋・長岡の国立技術科学大学(技科大)や東北大学などを始めとする国公立大学工学部3学年への編入の道があります。これらの進学先には、毎年50%程度の卒業生が進んでいます。また、殆どの大学には大学院修士課程・博士課程が設置されており、より一層高い専門性を身につけたい学生には機会が開かれています。

進学を希望する学生は、早くから家族や教員と相談し、受験の準備をする必要があります。

## ● 電気システム工学科の科目系統図

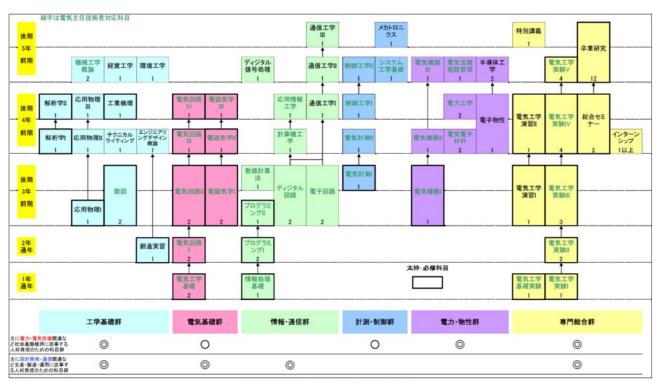

電気システム工学科 授業科目系統図

# ● 教育課程(電気システム工学科, 1~4年)

|      | 授業科目                                    | 単位数                 | 学 年 別 配 当               |               |           |            |           |            |            |          |            |          |                        |
|------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|----------|------------------------|
| 区分   |                                         |                     | 1年                      |               | 2年        |            | 3 4       | _          | 4          |          | 5 4        |          | 備考                     |
|      |                                         |                     | 単位と<br>区分               | 学修時<br>間      | 単位と<br>区分 | 学修時<br>間   | 単位と<br>区分 | 学修時<br>間   | 単位と<br>区分  | 学修時<br>間 | 単位と<br>区分  | 学修時<br>間 | 510                    |
|      | 電気工学基礎                                  | 2                   | 2E                      | 60            | 区力        | IHJ        | 区刀        | IHJ        | 区刀         | lii      | 区刀         | IHJ      |                        |
|      | 電気工学基礎実験                                | 1                   | 1E                      | 30            |           |            |           |            |            |          |            |          |                        |
|      | 創 造 実 習                                 | 1                   |                         |               | 1E        | 30         |           |            |            |          |            |          |                        |
|      | 電気工学実験Ⅰ                                 | 1                   | 1E                      | 30            |           |            |           |            |            |          |            |          |                        |
|      | 電気工学実験Ⅱ                                 | 2                   |                         |               | 2E        | 60         |           |            |            |          |            |          |                        |
|      | 電気工学実験Ⅲ                                 | 3                   |                         |               |           |            | 3         | 90         | 40.7       | 100      |            |          |                        |
|      | 電気工学実験Ⅳ                                 | 4                   |                         |               |           |            |           |            | 4BJ        | 180      | 4B         | 180      |                        |
|      | 電気回路Ⅰ                                   | 2                   |                         |               | 2E        | 60         |           |            |            |          | TD         | 100      |                        |
|      | 電気回路Ⅱ                                   | 2                   |                         |               |           |            | 2B*       | 90         |            |          |            |          |                        |
|      | 電 気 回 路 Ⅲ                               | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1AJ        | 45       |            |          |                        |
| 必    | 電気回路IV                                  | 1                   |                         |               |           |            | _         |            | 1AJ        | 45       |            |          |                        |
|      | 電 磁 気 学 Ⅱ                               | 2                   |                         |               |           |            | 2         | 60         | 1B.J       | 45       |            |          |                        |
| 修    | 電磁気学Ⅲ                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
| 4.1  | 情報処理基礎                                  | 1                   | 1E                      | 30            |           |            |           |            | 103        | 10       |            |          |                        |
| 科    | プログラミングI                                | 2                   |                         |               | 2E        | 60         |           |            |            |          |            |          |                        |
| 目    | プログラミングⅡ                                | 1                   |                         |               |           |            | 1         | 30         |            |          |            |          |                        |
| H    | 電気機器Ⅰ                                   | 1                   |                         |               |           |            | 1         | 30         |            |          |            | ļ        |                        |
|      | 電気工学演習Ⅰ                                 | 1                   |                         |               |           |            | 1         | 30         |            |          |            |          |                        |
|      | 電気工学演習Ⅱ                                 | 1                   |                         |               |           |            | 1         | 90         | 1EJ        | 30       |            |          |                        |
|      | 製図                                      | 2                   |                         |               |           |            | 2         | 60         |            |          |            |          |                        |
|      | 解 析 学 I                                 | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
|      | 解 析 学 Ⅱ                                 | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
|      | 応用物理I                                   | 1                   |                         |               |           |            | 1         | 30         | 40.7       | 45       |            |          |                        |
|      | 工業倫理総合セミナー                              | 1 2                 |                         |               |           |            |           |            | 1BJ<br>2EJ | 45<br>60 |            |          |                        |
|      | 総合セミナー卒業研究                              | 12                  |                         |               |           |            |           |            | ZEJ        | 60       | 12E.J      | 360      |                        |
|      | 小 計                                     | 56                  | 5                       |               | 7         |            | 14        |            | 14         |          | 16         | 300      |                        |
|      | 数值計算法                                   | 1                   |                         |               | ·         |            | 1         | 30         | 11         |          | 10         |          |                        |
|      | ものづくり実習                                 | 1                   |                         |               |           |            | 1         | 30         |            |          |            |          |                        |
|      | 電子回路                                    | 2                   |                         |               |           |            | 2         | 60         |            |          |            |          |                        |
|      | ディジタル回路                                 | 2                   |                         |               |           |            | 2         | 60         |            |          |            |          |                        |
|      | 電 気 機 器 Ⅱ                               | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
|      | 電気計測Ⅱ                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1EJ        | 30       |            |          |                        |
|      | 計算機工学                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
|      | 応用情報工学                                  | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
|      | <ul><li>通信工学 I</li><li>通信工学 I</li></ul> | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       | 1B.J       | 45       |                        |
|      | 通信工学皿                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1BJ        | 45       |                        |
|      | 電子物性                                    | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       | 103        | 10       |                        |
|      | インターンシップ                                | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1-2CJ      | 45-90    |            |          |                        |
|      | 応用物理Ⅱ                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
| ngg. | 応 用 物 理 Ⅲ                               | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
| 選    | エンシ゛ニアリンク゛デ・ザイン概論                       | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
| 択    | テクニカルライティング                             | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 1BJ        | 45       |            |          |                        |
| ,    | 電気電子材料電力工学                              | 2                   |                         |               |           |            |           |            | 2AJ        | 90<br>90 |            |          |                        |
| 科    | 制御工学Ⅰ                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 2AJ<br>1AJ | 45       |            |          |                        |
|      | 制御工学Ⅱ                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            | 111)       | 10       | 1A,J       | 45       |                        |
| 目    | 電気機器Ⅲ                                   | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1BJ        | 45       |                        |
|      | システム工学基礎                                | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1BJ        | 45       |                        |
|      | メカトロニクス                                 | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1AJ        | 45       |                        |
|      | 機械工学概論                                  | 2                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 2AJ        | 90       |                        |
|      | ディジタル信号処理                               | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1BJ        | 45       |                        |
| 1    | 電気法規施設管理                                | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1EJ        | 30       |                        |
|      | 半導体工学                                   | 2                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 2AJ        | 90<br>45 |                        |
| 1    | 特別講義       環境工学                         | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1BJ<br>1BJ | 45<br>45 |                        |
| 1    | 経営工学                                    | 1                   |                         |               |           |            |           |            |            |          | 1BJ        | 45       |                        |
|      |                                         | 1                   |                         |               |           |            | 1E        |            | 1E         |          | 1E         |          |                        |
| 1    | 総合科目B                                   | 以上                  |                         |               |           |            | 以上        |            | 以上         |          | 以上         |          |                        |
|      | 特別学修B                                   | 1                   | 1E                      |               | 1E        |            | 1E        |            | 1E         |          | 1E         |          |                        |
| 1    | , , ,, 1 l≥ D                           | 以上                  | 以上                      |               | 以上        |            | 以上        |            | 以上         |          | 以上         |          |                        |
|      | 小計                                      | 39<br>以上            | 1<br>以上                 |               | 1<br>以上   |            | 8<br>以上   |            | 18<br>以上   |          | 17<br>以上   |          |                        |
|      |                                         |                     | <u>以上</u><br>6          |               | 8         |            | 22        |            | 32         |          | 33         |          | == W/II.or I #:#= > :- |
| 開記   | 设 単 位 数                                 | 以上                  | 以上                      |               | 以上        |            | 以上        |            | 以上         |          | 以上         | <u> </u> | 82単位以上修得すること。          |
| (    | \て: A~D は学習科目で1.                        | 324 Ab 314 A 10 m i | Let all a see all a let | 1 2 2 4 E Pol | LHH D. O  | . 21 00 51 | the p. c. | 22 oo ne H | n 27 45    | n-E-DD O | a palete   | A        |                        |

区分について: A~D は学習科目で1単位当たりの授業時間はAが15時間、B\*,C\*が22.5時間、B,Cが30時間、Dが45時間。C\*,C,D は実験実習科目。 E は履修科目。) JABEE 科目については、確定後に記入します。
1 一般科目と専門科目を合わせて、167単位以上修得、そのうち、一般科目75単位以上、専門科目82単位以上を修得する。
2 一般科目の総合科目A及び特別学修A並びに専門科目の総合科目B及び特別学修Bは、併せて上限8単位とする。

| <b>AND B</b>                       | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                               | r <del>l-l-</del> |                               | 学科    | 電気システム工学科 1年          |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|-----------------------|--|--|--|--|
| 科目名                                | 電気工学基础                                                                                                               | 啶                 |                               | 学年•組  | - '                   |  |  |  |  |
| <br>英語名                            | Fundamental electromaş                                                                                               | gnetism           |                               | 開講形態  | 講義E・2単位・必修<br>通年・週2時間 |  |  |  |  |
| 担当教員                               | 山田 洋                                                                                                                 |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 授業概要と                              |                                                                                                                      |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 学習上の留意点                            |                                                                                                                      |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 到達目標                               | 1. 世の中の電気および電気システム工学の役割を説明できること。<br>2. 電気工学に関する基本法則を用いた計算ができること。<br>3. 抵抗, コイル, コンデンサなどの受動素子の構造と原理が説明できること。          |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標                        | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                                     | の養成               |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 教科書                                | わかりやすい電気基礎 著者:                                                                                                       | 高橋                | 寛•増田英二                        | 発行所:  | コロナ社                  |  |  |  |  |
| 参考書等                               | 図解でわかるはじめての電気回路 著者:大熊 康弘 発行所:技術評論社 など。<br>参考書等                                                                       |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 評価方法                               | 前期・後期ともに、中間試験50%、期末試験50%で評価する。成績表は素点表示とする。<br>評価方法 各期の最終評価は前半と後半の平均とし、60点以上で合格とする。<br>ただし、各定期試験で60点未満の場合は再試および課題を行う。 |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 授業内容                               |                                                                                                                      |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
|                                    | 授業項目 時間 授業内容と達成目標                                                                                                    |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |
| 1.ガイダンス<br>2.電気とは?<br>前 3.電気ができること |                                                                                                                      | 2<br>2<br>2       | シラバスの内容<br>エネルギーと電<br>電気は何ができ | 気の関係を |                       |  |  |  |  |
| 期                                  |                                                                                                                      |                   |                               |       |                       |  |  |  |  |

|    | ,                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4.電気の正体,電気は見えない<br>5.静電気<br>6.直流回路 電圧と電流<br>直流回路 直列接続・並列接続                                                                 | 2<br>2<br>2<br>2                          | 原子構造について説明できる。<br>クーロンの法則、電気力線、電位を説明できる。<br>電圧と電流の定義、オームの法則を説明できる。<br>電圧の合成・分圧、電流の合成・分流を説明できる。                                                                                           |
|    | 前期中間試験                                                                                                                     | 1                                         |                                                                                                                                                                                          |
| 前期 | 直流回路 オームの法則<br>直流回路 キルヒホッフの法則<br>直流回路 重ね合わせの理<br>直流回路 鳳-テブナンの定理<br>7.抵抗率と導電率,抵抗の温度係数<br>8.電流の発熱作用<br>9.電力と電力量<br>前期の授業のまとめ | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 合成抵抗を求ることができる。<br>演習、節点電位法と網目電流法を用いて解くことができる。<br>演習、重ね合わせの理を用いて解くことができる。<br>演習、鳳-テブナンの定理を用いて解くことができる。<br>抵抗器と抵抗材料を説明できる。<br>ジュール熱,導線の太さと電流の関係を説明できる。<br>電気ができる仕事とエネルギーを説明できる。<br>ここまでの復習 |
|    | 前期期末試験<br>前期期末試験の返却                                                                                                        | 1                                         | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明                                                                                                                                                                      |
|    | 10.電気と熱(1)<br>電気と熱(2)<br>11.電気と磁気 磁界の強さ(1)<br>電気と磁気 磁界の強さ(2)<br>電気と磁気 電流と磁界(1)<br>電気と磁気 電流と磁界(2)<br>12.磁界中の電流に働く力 電磁力      | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2      | 電気エネルギーと熱エネルギーの関係を説明できる。<br>演習、電力と熱の変換を説明できる。<br>磁気現象、磁気に関するクーロンの法則を説明できる。<br>磁力と磁界の強さ、磁束と磁束密度を説明できる。<br>演習、アンペアの法則を説明できる。<br>演習、磁気回路を説明できる。<br>電磁力の大きさと向き、直流電動機を説明できる。                  |
|    | 後期中間試験                                                                                                                     | 1                                         |                                                                                                                                                                                          |
| 後期 | 13.電磁誘導と電磁エネルギー 14.インダクタンス(1) インダクタンス(2) 15.静電気の基礎 16.コンデンサ(1) コンデンサ(2) コンデンサ(3) 1年間の授業のまとめ                                | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | ファラデー、レンツ、フレミングの法則を説明できる。<br>(自己/相互)インダクタンスを説明できる。<br>インダクタンスの接続を説明できる。<br>静電現象を説明できる。<br>電界、電位の傾き、放電現象を説明できる。<br>コンデンサの構造、静電容量を説明できる。<br>コンデンサの接続、静電エネルギーを説明できる。<br>1年間の復習。             |
|    | 後期期末試験<br>前期期末試験の返却                                                                                                        | 1                                         | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                                                     |

| 科目名                                      | 電気工学基礎実験                                                                                        |         | 学科<br>学年·組            | 電気システム工学科<br>1年 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| <br>  英語名                                | Fundamental Electrical Engineering Ex                                                           | 開講形態    | 実験E・1単位・必修<br>前期・週2時間 |                 |  |  |  |  |  |
| 担当教員                                     | 山田 洋、矢入 聡、谷岡 弘基、西 由季央                                                                           |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 授業概要と                                    |                                                                                                 |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                              |                                                                                                 |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 到達目標                                     | 電気とはいったい何か、何に役に立つのかを、電気工学基礎と併せて理解できること。<br>理解するための実験の仕方や勉強の仕方、考え方が身につくこと。<br>パソコンの基本的な操作ができること。 |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標                              | 2.創造的で高度な実践的技術者の養品                                                                              | 艾       |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 教科書                                      |                                                                                                 |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 参考書等                                     | 書名:わかりやすい電気基礎 著者:高橋 寛・増田英二 発行所:コロナ社 参考書等                                                        |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 評価方法                                     | レポート70%、取り組み30%で総合評価し、60点以上で合格とする。 評価方法                                                         |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
| 授業内容                                     |                                                                                                 |         |                       |                 |  |  |  |  |  |
|                                          | 授業項目      時間                                                                                    | ]       | 授業区                   | 内容と達成目標         |  |  |  |  |  |
| 1.ガイダン<br>2.電気とは<br>電気がで<br>電気がで<br>電気がで | t ?<br>できること<br>できること                                                                           | 製作するテスタ | モータ、LEI<br>即(体験)を理    |                 |  |  |  |  |  |

|    | 3.アナログとデジタル<br>4.PCの基礎と構造<br>5.レポート                                                                                    |    | アナログとデジタルを説明できる。<br>PCの構成と内部構造を理解できる。<br>レポートの書き方を習得する。                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期 | 6.パソコンの利用(1)<br>パソコンの利用(2)<br>7.図学の基礎(1)<br>図学の基礎(2)<br>8.テスタの製作(1)<br>テスタの製作(2)<br>9.テスタの校正(1)<br>テスタの校正(2)<br>授業のまとめ | 16 | 基本的な操作方法の習得する。<br>簡単な文書作成と編集、レポート作成ができる。<br>図学の数学的要素を理解できる。<br>正弦波の軌跡を理解できる。<br>半田付けの実習ができる。<br>抵抗のカラーコードと素子を理解できる。<br>電圧の校正ができる。<br>電流の校正ができる。 |

| 科目名                                              | 電気工学実験                                                                                                                                                     |          |                | 学科<br>学年•組       | 電気システム工学科<br>1年                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 英語名                                              | Electrical Engineering Exp                                                                                                                                 | eriments |                | 開講形態             | 実験E・1単位・必修<br>後期・週2時間                                |  |  |  |
| 大印石                                              | 山田 洋、 谷岡 弘基、西 由                                                                                                                                            |          | , 1            |                  | 5077 IC= 1114                                        |  |  |  |
| 担当教員                                             | 四四 行、 行岡 乃基、 日 田・                                                                                                                                          | 于人       |                |                  |                                                      |  |  |  |
| 授業概要と                                            | 直流におけるオームの法則やキルヒホッフの法則を、実際に自分自身で組み立てた回路を自身で製作したテスターを用いて測定を行い、結果と理論を比較検討する。<br>測定の基本、データ整理の方法、論理的思考を身につけ、理論と実際とを結ぶ付ける事を習得する。また、電気・電子技術における設計製作能力と応用力を身につける。 |          |                |                  |                                                      |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                      |                                                                                                                                                            |          |                |                  |                                                      |  |  |  |
| 到達目標                                             | 理解するための実験の仕方や勉強の仕方、考え方が身につくこと。<br>目に見えない電気を巧みに扱う工学者となるために必要な技術、法則が身につくこと。<br>実験を通して学ぶプロセスの楽しさが分かること。                                                       |          |                |                  |                                                      |  |  |  |
| 学習·<br>教育目標                                      | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                                                                           | )養成      |                |                  |                                                      |  |  |  |
| 教科書                                              | 書名:電気工学実験 I 第3版                                                                                                                                            | 著者:      | 仙台高等専門等        | 学校電気シス           | ステム工学科 発行所:アイエ                                       |  |  |  |
| 参考書等                                             | 書名:わかりやすい電気基礎 著者:高橋 寛・増田英二 発行所:コロナ社 参考書等                                                                                                                   |          |                |                  |                                                      |  |  |  |
| 評価方法                                             | レポート70%、取り組み30%で総合評価し、60点以上で合格とする。 評価方法                                                                                                                    |          |                |                  |                                                      |  |  |  |
|                                                  | 授業内容                                                                                                                                                       |          |                |                  |                                                      |  |  |  |
|                                                  | 授業項目                                                                                                                                                       | 時間       |                | 授業内              | 内容と達成目標                                              |  |  |  |
| 1.ガイダン                                           | 1.ガイダンス                                                                                                                                                    |          |                | を理解する。           |                                                      |  |  |  |
| 2.テスタの校正<br>3.電源回路の製作 I<br>電源回路の製作 II<br>4.ジュール熱 |                                                                                                                                                            |          | 可変抵抗、電流自作した電源回 | 也を用いた電<br>可路を用いた | したテスタの校正ができる。<br>這源回路を製作できる。<br>と実験ができる。<br>系を理解できる。 |  |  |  |

|   | 5.立方体の合成抵抗                           |    | 実験的・理論的な合成抵抗の求め方を理解できる。                   |
|---|--------------------------------------|----|-------------------------------------------|
|   | 工場·研究所見学                             |    | 近隣の工場や研究所を見学する。                           |
|   | 6.鳳-テブナンの定理                          |    | 鳳-テブナンの定理の実験的検証ができる。                      |
|   |                                      |    |                                           |
|   |                                      |    |                                           |
| 後 |                                      |    |                                           |
|   | 7.イルミネーション点滅回路の製作<br>8.ブラックボックス回路の測定 | 16 | トランジスタ回路の基礎を理解できる。<br>テスタを駆使して回路構成を予測できる。 |
|   | 9.コイルの実験 I<br>コイルの実験 II              |    | 電磁誘導の基礎を習得する。<br>紙コップスピーカーを製作できる。         |
| 期 | 10.コンデンサの実験 I<br>コンデンサの実験 II         |    | コンデンサの構造と性質を理解できる。<br>コンデンサを製作できる。        |
| 州 | 11.レポート作成・討論・提出                      |    | レポートの書き方と技術的討論ができる。                       |
|   |                                      |    |                                           |
|   |                                      |    |                                           |
|   |                                      |    |                                           |
|   |                                      |    |                                           |
|   |                                      |    |                                           |
|   |                                      |    |                                           |
|   |                                      |    |                                           |

| 科目名                                                                                   | 情報処理基礎                                                                                                                                                                                   | 性      |      | 学科<br>学年•組                | 電気システム工学科<br>1年        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|------------------------|--|--|--|
| 英語名                                                                                   | Basic Information Proce                                                                                                                                                                  |        |      | 開講形態                      | 演習E・1単位・必修<br>後期・週2時間  |  |  |  |
| 央部名                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | essing |      |                           | 区外 短型时间                |  |  |  |
| 担当教員                                                                                  | 野角 光治                                                                                                                                                                                    |        |      |                           |                        |  |  |  |
| 授業概要と                                                                                 | タイピング技術を習得し、基本的なハードウェアとWordやExcelなどのソフトウェア等について学習する。またコンピュータを用いることにより、工学的問題(電気工学的分野)をよく理解し、また解決する能力を身につける。 ブラインドタッチができパソコンが身近なものに感じられるように、また、それを用いて専門や科学分野の問題にコンピュータが利用できることを実感できるようになる。 |        |      |                           |                        |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                                                           |                                                                                                                                                                                          |        |      |                           |                        |  |  |  |
| 到達目標                                                                                  | パソコンが身近なものに感じられ、また、身の回りのいろいろな問題にパソコンが利用できることを実感できるようになる。                                                                                                                                 |        |      |                           |                        |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                                                           | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                                                                                                         | 養成     |      |                           |                        |  |  |  |
| 教科書                                                                                   | プリントによる。                                                                                                                                                                                 |        |      |                           |                        |  |  |  |
| 参考書等                                                                                  | プリントによる。                                                                                                                                                                                 |        |      |                           |                        |  |  |  |
| 評価方法                                                                                  | 定期試験40%、レポート30%、演習技術・実技等30%を基本として評価を行う。 評価方法                                                                                                                                             |        |      |                           |                        |  |  |  |
|                                                                                       | 授業内容                                                                                                                                                                                     |        |      |                           |                        |  |  |  |
|                                                                                       | 授業項目 時間 授業内容と達成目標                                                                                                                                                                        |        |      |                           |                        |  |  |  |
| 1.ガイダンス,数体系<br>2.コンピュータの構造<br>3.コンピュータ概論、タイピング基礎<br>4.タイピング基礎、タイピング実習<br>5.OSとコマンドの基礎 |                                                                                                                                                                                          |        | ., - | ができる。<br>論、タイピン<br>、ブラインド | グ基礎を習得する。<br>タッチを習得する。 |  |  |  |

| 345 | 6.WORD、EXCELの基礎(1)<br>WORD、EXCELの基礎(2)<br>7.工学問題への応用<br>工学問題への応用                | 2<br>2<br>2<br>2<br>2           | WORD, EXCELの基礎演習内容を理解できる。<br>WORD, EXCELの基礎演習<br>数学関数の表現を理解できる。<br>数学関数の表現                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 後期  | 工学問題への応用<br>工学問題への応用<br>工学問題への応用<br>工学問題への応用<br>8.HTMLの基礎<br>HTMLの基礎<br>HTMLの基礎 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 数学関数の表現<br>表計算の電気工学への応用を理解できる。<br>表計算の電気工学への応用<br>表計算の電気工学への応用<br>HTMLの文法および表現を理解できる。<br>HTMLの文法および表現<br>HTMLの文法および表現 |
|     | 後期期末試験                                                                          |                                 |                                                                                                                       |
|     | タイピングスト                                                                         | 2                               |                                                                                                                       |

|             |                                                                           |  |         | <u> </u>                    |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 科目名         | 創造実習                                                                      |  | 学科 学年・組 | 全学科<br>2年                   |  |  |  |  |  |
| <br>英語名     | 吾名 practice in productive engineering                                     |  |         | 実習E・1単位・必修<br>前期・週2時間       |  |  |  |  |  |
| 担当教員        | 総合科学系理数科担当教員、専門学科担当教員                                                     |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| 授業概要と       |                                                                           |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点 | , ,                                                                       |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| 到達目標        | 実習を通じて物事を深く考え、さらに自ら知識・技術を獲得して、それらを発展させて創造的な活動をおこなう基本的姿勢を身につける。<br>到達目標    |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| 学習·<br>教育目標 | 2.創造的で高度な実践的技術者の養成                                                        |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| 教科書         | 配布プリント                                                                    |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| 参考書等        | 参考書等                                                                      |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| 評価方法        | テーマの評価点(80点)と発表評価(20点)を合計して評価する。<br>(80点の内訳:実習の計画性、実習記録簿の内容評価、作品および結果の評価) |  |         |                             |  |  |  |  |  |
|             |                                                                           |  |         |                             |  |  |  |  |  |
|             | 授業項目 時間 授業内容と達成目標                                                         |  |         |                             |  |  |  |  |  |
| ガイダンス選択テーヤ  | 4マ毎の個別説明会                                                                 |  |         | 要説明、テーマ選択。<br>ール、評価方法などの説明。 |  |  |  |  |  |

| 前 | 実習<br>中間発表あるいは中間評価 | 12 | ■機械・建築融合テーマ<br>衝撃から玉子を守る紙のパッケージを開発する。総合棟の<br>吹き抜けで落下実験を行う。衝撃の高速度ビデオ解析などを<br>通して、改善をおこなう。<br>■材料・総合科学融合テーマ<br>材料を使った「ものづくり」を行う。使う材料及び作るものは各<br>グループが自由に選択し、教員の助言を受けつつ試作、試<br>作品の評価を行う。自由な発想で挑戦的なものづくりを期待<br>する。                                                                                                |
|---|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期 | 実習<br>発表準備         | 12 | ■電気・機械融合テーマレゴマインドストームNXT(レゴ社のロボットキット)を教材とし、「ソフトウェアによってものをうごかす」ことを実習により体験する。モータやセンサとの組み合わせ、動作メカニズムの工夫に創造性を発揮してくれることを期待する。実習の中盤と最後には、競技会を実施して、学生間相互で評価をおこなう。  ■建築・材料・機械融合テーマ材料、足場、重量等の課題に沿った構造物を作成し、その強度を競い合う。課題は全国高専デザコンのブリッジコンテストに準ずるものとする。  ■総合科学・電気融合テーマ亜酸化銅を用いた太陽電池の作製と「プラズマ物理に関する実験とシミュレーション」の2テーマの中から選択。 |
|   | 発表会                | 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 電気工学実験Ⅱ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 学科<br>学年·組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 電気システム工学科<br>2年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Electrical Engineering Laboratory II                                                                                                                                                                                                                                                        | 開講形態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実験E・2単位・必修<br>通年・週2時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 英語名   Electrical Engineering Laboratory II     古瀬 則夫、中村 富雄、若生 一広、佐藤 拓     担当教員                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 直流電源、交流電源、電流計、電圧計、オシロスコープの使い方、静電界、コンデンサの充放電、ダイオードの特性など、電気技術に関することを測定し調べ、電気回路、電磁気の基礎的内容を理解する。測定の基本、データ整理の方法、論理的思考を身につけ、理論と実際とを結ぶ付ける事を習得する。また、電気・電子技術における設計製作能力と応用力を身につける。自分自身で実験回路を構成して実験をし、実験結果と理論(講義内容)とを比較・検討して、レポートを作成、討論をする訓練を行う。実験は4~5人のグループ単位で行う。なお、各週のグループごとの実験テーマは異なる(別途、ガイダンスで説明)。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 実験の円滑な遂行のために必ず予習を行い、実験中は、測定結果を整理(グラフ化)しながら行うこと。 期限が過ぎたレポートは、中身がいくら立派でも意味がなくなる。レポート作成途中でも構わないので、 締切日には担当教員にとりあえず提出して討論を行い、指導を受けること。                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| (2)他人にわかりやすく、かつ、きれいなレポート(ク<br>(3)測定に用いる各種装置(電源, 電圧計, オシロス                                                                                                                                                                                                                                   | ラフ・表)を作成で<br>スコープ等)の基本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | きる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 2.創造的で高度な実践的技術者の養成                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 書名:電気工学実験 I 著者:宮城高専電気工                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学科 発行所:ア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | イエ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| プリント参考書等                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 授業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 授業項目 時間                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 授業区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 内容と達成目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 実験テー                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ーマの概要を理解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | レポート書式、グラフの書き方、各<br>する。また実験で用いる各種装置<br>直流電源等)の基本的な使い方が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 世紀では Engineering Laboratory II 古瀬 則夫、中村 富雄、若生 一広、佐藤 拓 直流電源、交流電源、電流計、電圧計、オシロフオードの特性など、電気技術に関することを測定し測定の基本、データ整理の方法、論理的思考をまた、電気・電子技術における設計製作能力と応。自分自身で実験回路を構成して実験をし、実験作成、討論をする訓練を行う。実験は4~5人のグラーマは異なる(別途、ガイダンスで説明)。 実験の円滑な遂行のために必ず予習を行い、実期限が過ぎたレポートは、中身がいくら立派でも意締切日には担当教員にとりあえず提出して討論を (1)実験を行うためにどのような準備が必要か、何(2)他人にわかりやすく、かつ、きれいなレポート(ク(3)測定に用いる各種装置(電源、電圧計、オシロス(4)電気素子(抵抗やコンデンサ等)の回路中での 2.創造的で高度な実践的技術者の養成 書名:電気工学実験 I 著者:宮城高専電気工プリント 著者:電気工学実験 F 著書:宮城高専電気工プリント | 電気工学実験 I 学年・組 開講形態 古瀬 則夫、中村 富雄、若生 一広、佐藤 拓   直流電源、交流電源、電流計、電圧計、オシロスコープの使い方、オードの特性など、電気技術に関することを測定し調べ、電気回路、また、電気・電子技術における設計製作能力と応用力を身につける自分自身で実験回路を構成して実験をし、実験結果と理論講義に作成、討論をする訓練を行う。実験は4~5人のグループ単位で行うテーマは異なる(別途、ガイダンスで説明)。 実験の円滑な遂行のために必ず予習を行い、実験中は、測定結り期限が過ぎたレポートは、中身がいくら立派でも意味がなくなる。レス締切日には担当教員にとりあえず提出して討論を行い、指導を受け   (1)実験を行うためにどのような準備が必要か、何を測定するのか、を (2)他人にわかりやすく、かつ、きれいなレポート(グラフ・表)を作成で (3)測定に用いる各種装置(電源、電圧計、オシロスコープ等)の基本   (4)電気素子(抵抗やコンデンサ等)の回路中での動作を理解する。   2.創造的で高度な実践的技術者の養成   書名:電気工学実験 I 著者:宮城高専電気工学科 発行所:アプリント   が関連を持ちている。   を理解する。   を理解する。   (4)電気素子(抵抗やコンデンサ等)の回路中での動作を理解する。   (5) を理解する。   (6) 原な実践的技術者の養成   ま名:電気工学実験 I 著者:宮城高専電気工学科 発行所:アプリント   が異なり、音楽によった。   「実験上の連続・約束ごと、実験テーマの概要を理解   「実験テーマの概要を理解   「実験」の注意・約束ごと、実験テーマの概要を理解   「実験」の注意・約束ごと、実験で一マの概要を理解   「大型に対すると、対すないの注意・約束ごと、実験アーマの概要を理解   「大型に対すると、対すないの注意・約束ごと、実験アーマの概要を理解   「大型に対すると、対すないの注意・約束ごと、実験アーマの概要を理解   「大型に対すると、対すないの注意を表する。   「大型に対するに対するに対するに対すると、対すないのに対するに対するに対するに対するに対するに対するに対するに対するに対するに対する |  |  |  |  |  |  |

|    | <ul><li>◎予備実験</li><li>(1) 電圧計・電流計の接続、オームの法則</li><li>(2) オシロスコープによる波形観測(上)</li></ul>                                                                                                                                           | 4  | 直流電源・電圧計・電流計の接続、オームの法則 オシロスコープによる波形観測                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期 | <ul> <li>◎以下の7テーマを班単位で実験する         <ul> <li>(1) キルヒホッフの法則</li> <li>(2) 電力とジュール熱</li> <li>(3) コンデンサの充電と放電</li> <li>(4) オシロスコープによる波形観測(下)</li> <li>(5) 等電位線</li> <li>(6) 電磁誘導</li> <li>(7) シーケンス関係の実験(上)</li> </ul> </li> </ul> | 20 | 電気回路における電圧と電流の関係<br>電熱器と液体の温度上昇の関係<br>電荷・エネルギーの流れ、時定数<br>各種電圧波形、位相差、リサジュー図形の観測、測定<br>電極周囲の電位分布測定L、Cの周波数特性<br>誘導起電力<br>生産ラインで用いられている装置の動作 |
|    | ◎レポート作成と提出                                                                                                                                                                                                                    | 2  |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                          |
|    | ◎ガイダンス(後期)                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 実験上の注意・約束ごと、レポート書式、グラフ(片対数、両対数)の書き方の再確認、各実験テーマの概要を理解する                                                                                   |
|    | <ul> <li>◎以下の7テーマを班単位で実験する</li> <li>(8) ブリッジによる抵抗の測定・抵抗率</li> <li>(9) 電源の内部抵抗と整合</li> <li>(10) インダクタンスと磁気回路</li> <li>(11) 交流電力</li> <li>(12) RLおよびRC回路</li> <li>(13) RLC直列共振回路</li> <li>(14) シーケンス関係の実験(下)</li> </ul>         | 20 | 交流ブリッジ回路の原理<br>内部抵抗の回路への影響、負荷の整合<br>電流、磁束、鎖交磁束数<br>有効・無効・皮相電力、力率<br>RL&RC直列回路の周波数特性<br>共振現象、回路の良さ<br>生産ラインで用いられている装置の動作                  |
|    | ◎工場見学                                                                                                                                                                                                                         | 2  | 実際の"ものづくり現場"を見学する                                                                                                                        |
| 後期 | ◎レポート作成と提出                                                                                                                                                                                                                    | 4  |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                          |

| _                             |                                                                                                                          |                    |                            |                                  |                   |                       |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| ;                             | 科目名 電気回路 I                                                                                                               |                    |                            |                                  | 学科<br>学年•組        | 電気システム工学科<br>2年       |  |  |  |
|                               | <br>英語名                                                                                                                  | Electric Circuit I |                            |                                  | 開講形態              | 講義E・2単位・必修<br>通年・週2時間 |  |  |  |
| 担当教員 田倉 哲也                    |                                                                                                                          |                    |                            |                                  |                   |                       |  |  |  |
|                               | 電気回路は、電磁気学と合わせて電気工学のすべての基礎となる科目である。この授業では、1年次に学んだ直流回路にひきつづき、時間とともにその大きさや方向が変化する電圧、電流を扱う交流回路とその計算法について学ぶ。<br>授業概要と<br>ねらい |                    |                            |                                  |                   |                       |  |  |  |
|                               | 学習上の<br>留意点                                                                                                              |                    |                            |                                  |                   |                       |  |  |  |
| 至                             | キルヒホッフの法則と複素数を駆使して、一般の交流回路を計算できること。あらゆる交流回路に対して、その電圧と電流の関係をベクトル図に示すことができること。<br>到達目標                                     |                    |                            |                                  |                   |                       |  |  |  |
| 孝                             | 学習•<br>数育目標                                                                                                              | 2.創造的で高度な実践的技術者の   | 養成                         |                                  |                   |                       |  |  |  |
| 書名:電気回路の基礎 著<br>教科書           |                                                                                                                          |                    | 音: 西巻正郎·森武昭·荒井俊彦 発行所: 森北出版 |                                  |                   |                       |  |  |  |
| 参                             | 多考書等                                                                                                                     |                    |                            |                                  |                   |                       |  |  |  |
| 定期試験90%、課題10%で総合評価し、60点以」評価方法 |                                                                                                                          |                    |                            | 、60点以上を合権                        | 客とする。<br>         |                       |  |  |  |
|                               |                                                                                                                          |                    | ŧ                          | 受業内容                             |                   |                       |  |  |  |
|                               |                                                                                                                          | 授業項目               | 時間                         |                                  | 授業内               | 内容と達成目標               |  |  |  |
| 前                             | 3. 重ね合<br>4. キルヒオ                                                                                                        | 直並列回路わせの理          | 12                         | 抵抗の直並列! 重ね合わせの! キルヒホッフ則! 鳳・テブナンの | 理を理解できる<br>を理解できる | 5。(復習)                |  |  |  |

| [    | 6. Υ-Δ 変換            |    | Y-Δ変換の習得を理解できる。                                             |
|------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------|
|      | 7. 最大電力の供給           |    | 最大電力の供給を理解できる。                                              |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      | 前期中間試験               | 2  |                                                             |
|      | <br> 8. 交流の表現方法      | 12 |                                                             |
|      | 9. 交流における回路要素の動き     |    | 回路要素(R、L、C)の基礎を理解できる。                                       |
|      | 11. RL、RCの直列回路       |    | RL、RCの直列回路を理解できる。<br>RL、RCの直列回路を計算できる。                      |
| 前    | 10. インピーダンス          |    | インピーダンスの表現を理解できる。                                           |
| 期    | 12. アドミタンス           |    | アドミタンスの表現を理解できる。                                            |
| 7.71 | 13. RL、RCの並列回路       |    | RL、RCの並列回路を理解できる。                                           |
|      |                      |    | RL、RCの並列回路を計算できる。                                           |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      | 前期期末試験               |    |                                                             |
|      | 前期期末試験の返却            | 2  |                                                             |
|      | 14 9型乙同收办查别拉纳        | 10 | 直列接続された2端子回路のインピーダンスを計算できる。                                 |
|      | 14. 2端子回路の直列接続       | 12 | 直列接続された2端子回路のアドミタンスを計算できる。  <br> 直列接続された2端子回路のアドミタンスを計算できる。 |
|      | 15. 2端子回路の並列接続       |    | 並列接続された2端子回路のインピーダンスを計算できる。                                 |
|      | <br>  16. 交流回路網の解析   |    | 並列接続された2端子回路のアドミタンスを計算できる。<br>交流回路網におけるキルヒホッフ則を理解できる。       |
|      | 17. 交流回路網の諸定理        |    | 交流回路網における諸定理(重ね合わせ、鳳・テブナンの定                                 |
|      |                      |    | 理)を理解できる。                                                   |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      | 後期中間試験               | 2  |                                                             |
| 後    | 18. 交流の電力            | 12 | 交流の電力(皮相電力、有効電力、無効電力)を理解できる。                                |
| 期    | <br>  19. 交流回路の周波数特性 |    | 交流の電力を計算できる。<br>交流回路の周波数特性を理解できる。                           |
| 791  |                      |    | 交流回路の周波数特性を計算できる。                                           |
|      | 20. 直列共振回路           |    | 直列共振回路の振る舞いを理解できる。<br>直列共振回路を計算できる。                         |
|      | 総復習                  |    | 直列共振回路を計算できる。<br>総復習                                        |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |
|      | 後期期末試験の返却            | 2  |                                                             |
|      |                      |    |                                                             |

|                                                                                                                                             |      |           |                      |                                                          |                           | ,                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|
| 科目名                                                                                                                                         |      | プログラミング I |                      |                                                          |                           | 電気システム工学科<br>2年       |  |  |
| 英語名 Programming I                                                                                                                           |      |           |                      |                                                          | 開講形態                      | 演習E・2単位・必修<br>通年・週2時間 |  |  |
| -                                                                                                                                           | 央武名  |           |                      |                                                          |                           |                       |  |  |
| 担                                                                                                                                           | 旦当教員 | 矢入 聡      |                      |                                                          |                           |                       |  |  |
| UNIXの基本操作と仕組みを学び、C言語の学習を通して手続き型プログラミング言語によるプログラ、作成の基礎について学ぶ。UNIXの基本とコマンドが解るようになり、プログラミングの基本設計方法を得して簡単なC言語のプログラムを作成できるようになる。<br>授業概要と<br>ねらい |      |           |                      |                                                          |                           |                       |  |  |
| 本科目は、C言語について初めて学ぶながる。<br>本科目はPCでプログラミング演習を行<br>学習上の<br>留意点<br>自学自習として、次回の授業内容を確<br>実現するだけでなくその理解を深める。                                       |      |           |                      | 、課題はeラーニ<br>引しておくことが≦                                    | ニングで提出                    | する。アカウントの管理には十分に      |  |  |
| ・20行程度のC言語プログラムや基本的なアルゴリズムを理解できること。<br>・順次・選択・反復の構造を利用できること。<br>・変数と配列を利用できること。                                                             |      |           |                      |                                                          |                           | こと。                   |  |  |
| 学習・<br>教育目標 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                                                |      |           |                      | の養成                                                      |                           |                       |  |  |
| 書名: 学生のための詳解C 著者<br>教科書                                                                                                                     |      |           | 者:中村隆一 発行所:東京電機大学出版局 |                                                          |                           |                       |  |  |
| 参考書等                                                                                                                                        |      |           |                      |                                                          |                           |                       |  |  |
| 演習課題60%、試験40%で総合評   評価方法                                                                                                                    |      |           | 平価し、60点以上を合格とする。     |                                                          |                           |                       |  |  |
|                                                                                                                                             |      |           | ŧ                    | 受業内容                                                     |                           |                       |  |  |
|                                                                                                                                             |      | 授業項目      | 時間                   |                                                          | 授業内                       | 内容と達成目標               |  |  |
| ガイダンス<br>演習の準備<br>前 初めてのプログラム<br>整数の四則演算<br>実数の四則演算<br>四則演算のまとめ<br>標準関数                                                                     |      | 14        |                      | ,演習<br>章, 入出力 <i>0</i><br> 演算, 入出<br><sup>1</sup> , 四則演算 | 力の習得, 演習<br>[, 入出力の習得, 演習 |                       |  |  |

| 前期 | if文(1) if文(2) if文(3) if文(4) if文(5) if文(6) switch文(1) switch文(2) 総復習                      | 12 | if-else文による場合分けの習得,演習 if-else文による場合分けの習得,演習 if-else文のネストの習得,演習 if-else文のネストの習得,演習 複雑な条件の書き方,演習 複雑な条件の書き方,演習 switch文の習得,演習 switch文の習得,演習 switch文のネストの習得,演習 switch文のネストの習得,演習 総復習 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前期期末試験<br>前期期末試験の返却                                                                      | 2  |                                                                                                                                                                                 |
|    | for文(1)<br>for文(2)<br>for文(3)<br>for文(4)<br>for文(5)<br>for文(6)<br>while文(1)<br>while文(2) | 14 | for文,前判定型ループの学習,演習<br>for文,終値が変数の場合の習得,演習<br>for文,制御変数を用いた場合の習得,演習<br>for文,数列の和と積の習得,演習<br>for文のネスト(二重)の習得,演習<br>for文のネスト(多重)の習得,演習<br>後判定型ループの学習,演習<br>素数に関する演習                |
|    | while文(3)<br>配列(1)<br>配列(2)<br>配列(3)<br>配列(4)<br>配列(5)<br>配列(6)<br>総復習                   | 12 | 数列に関する演習<br>配列へのデータ入力の学習,演習<br>最大・最少アルゴリズムの習得,演習<br>平均アルゴリズムの習得,演習<br>ソートアルゴリズムの習得,演習<br>文字列配列の習得,演習<br>2次元配列の習得,演習<br>総復習                                                      |
|    | (表明期末試験)<br>後期期末試験返却                                                                     | 2  |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                          | _  |                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                    |         |                                             |                                                      | ,               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ;                                                                                                                                                                                                 | 科目名 電気工学実験                                                                                      |                                    |         |                                             | 学科<br>学年•組                                           | 電気システム工学科<br>3年 |  |
|                                                                                                                                                                                                   | <br>英語名                                                                                         | Electrical Engineering Expe        | riments | III                                         | 実験E・3単位・必修<br>通年・週3時間                                |                 |  |
| 桜庭 弘、野角 光治<br>担当教員                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                    |         |                                             |                                                      |                 |  |
| ダイオード、トランジスタ、ICなどの電子素子を用いて、増幅器や加算器などの電子回路を設計・製作はよび特性評価ができるように実験および実習を行う。 班構成をテーマによって変えながら共同作業(もしくは個々)に回路を作成し、動作状態から設計理論を確かめる。 接触不良や配線ミスなどのエラー箇所を業にある。 を特定する手法を習得しながら、ステップ・バイ・ステップで確認して作業すること。 ねらい |                                                                                                 |                                    |         |                                             |                                                      |                 |  |
| 「電子回路」と「デジタル回路」の講義と連動して進む。<br>学習上の<br>留意点                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                    |         |                                             |                                                      |                 |  |
| 至                                                                                                                                                                                                 | オーディオアンプ,演算増幅器,モータードライバ,論理演算,加算器,カウンタ,レジスタなどの電子<br>回路のしくみを理解し,それらを設計,製作することができるようになること。<br>到達目標 |                                    |         |                                             |                                                      |                 |  |
| 奉                                                                                                                                                                                                 | 学習•<br>数育目標                                                                                     | 2.創造的で高度な実践的技術者の                   | の養成     |                                             |                                                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                   | 教科書                                                                                             | 書名:電気工学実験Ⅱ 著者:세<br>発行所:仙台高等専門学校電機シ |         | 等専門学校電気<br>工学科                              | <b>気システム</b> エ                                       | 学科              |  |
| 書名:トランジスタ回路の実用設計<br>書名:ディジタル回路 著者:信<br>参考書等                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                    |         |                                             |                                                      |                 |  |
| 各実験課題達成度20%,レポート65%,項目評価方法 子/ディジタル回路の理解度チェックを評                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                    |         |                                             |                                                      |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | ı                                  | 扌       | 受業内容                                        |                                                      |                 |  |
| 授業項目                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                    | 時間      |                                             | 授業内                                                  | 内容と達成目標         |  |
| 1.ガイダンス(アナログ回路)(A) 2.PN接合ダイオードの特性(A) 前 3.ダイオードの動作点(A) 4.ガイダンス(デジタル回路)(D) 5.半導体素子による論理回路の作成1(D) 半導体素子による論理回路の作成2(D) 6.MOSFETの特性(A)                                                                 |                                                                                                 |                                    | 48      | ダイオードの電<br>ロードラインに。<br>ICトレーナ、ブ<br>AND回路、OR | 流-電圧特<br>よる動作点 <i>0</i><br>レッドボード<br>回路を理解<br>ND回路、N | OR回路を理解できる。     |  |

7.バイポーラトランジスタの特性(A) 復習

8.トランジスタアンプの設計(A)

9.エミッタフォロアとHブリッジ(A)

10.論理ICとブール代数(D)

11.論理ICによる組み合わせ論理回路(D) 12.インバータとフリップフロップの動作(A) 復習

工場見学

前

期

モータードライブ、正逆転回路を理解できる。 論理関数と論理回路を理解できる。 論理回路を作成できる。

NOT回路と双安定マルチバイブレータを理解できる。 復習

バイポーラトランジスタの電流・電圧特性を理解できる。

エミッタ接地による電圧増幅回路を理解できる。

近隣の工場,研究所を見学

復習

13.マルチバイブレータ(A)

14.自由回路設計1(A)/

組み合わせ論理回路1(D)

15.自由回路設計2(A)/

組み合わせ論理回路2(D)

16.組み合わせ論理回路1(D)/

自由回路設計1(A)

17.組み合わせ論理回路2(D)/

自由回路設計2(A)

18.非同期式順序回路(D)

復習

19.同期式順序回路の基礎(D)

20.差動アンプとカレントミラー(A)

21.オーディオアンプの製作(A)

22.リプルカウンタとシフトレジスタ(D)

23.シフトレジスタを用いたカウンタ(D) 24.同期式n進カウンタの設計(D)

復習

復習

総復習

48 単安定,無安定マルチバイブレータを理解できる。 設計書の作成(A)/

多数決回路(D)を理解できる。

自由回路製作(A)/

全加算回路(D)を理解できる。

多数決回路(D)/

設計書の作成(A)を理解できる。

全加算回路(D)/

自由回路製作(A)を理解できる。

帰還回路(フィードバックループ)を理解できる。 復習

各種フリップフロップを理解できる。

DCアンプの入力段、電圧増幅回路を理解できる。 プッシュプルによる電力増幅回路を理解できる。 UP/DOWNカウンタ、左右シフトレジスタを理解できる。 リングカウンタ、ジョンソンカウンタを理解できる。

BCDカウンタ、7セグメントLEDを理解できる。

|                                                                                                              |                          |                                                    |                       |                                                                 |                 | 1                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| ;                                                                                                            | 科目名 電気回路Ⅱ                |                                                    | ]                     |                                                                 | 学科<br>学年•組      | 電気システム工学科<br>3年                            |  |
|                                                                                                              | 英語名 Electric circuits II |                                                    |                       |                                                                 | 開講形態            | 講義E・2単位・必修<br>通年・週2時間                      |  |
| 佐藤 隆 担当教員                                                                                                    |                          |                                                    |                       |                                                                 |                 |                                            |  |
| 電気工学を専門とする技術者にとって、電気回路の知識は必要不可欠である。この科目では、第2号次に学習した交流回路や素子の性質を基礎とし、より一般的・実用的な交流回路の意味や性質を理する。<br>授業概要と<br>ねらい |                          |                                                    |                       |                                                                 |                 |                                            |  |
| 授業では自学自習の際に役立つようできるだけ板書を多く行うが、必ずノートをとること。まを多く解くので、必ず自分で考えてみること。<br>学習上の<br>留意点                               |                          |                                                    |                       |                                                                 |                 | 公ずノートをとること。また、演習問題                         |  |
| キルヒホッフの法則と複素数、ベクトルを駆使して、共振回路や結合回路、および三相交流<br>回路計算ができること。<br>到達目標                                             |                          |                                                    |                       |                                                                 | 回路、および三相交流回路などの |                                            |  |
|                                                                                                              | 学習•<br>故育目標              | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                   | の養成                   |                                                                 |                 |                                            |  |
|                                                                                                              | 教科書                      | 書名:電気回路の基礎(第2版)                                    | 著者: 西巻、森、荒井 発行所: 森北出版 |                                                                 |                 |                                            |  |
| 参                                                                                                            | \$考書等                    | 書名:わかる電気回路基礎演習 著者:光井英雄他 発行所:日新出版 ※ 必要に応じてプリントを配布する |                       |                                                                 |                 |                                            |  |
| 音                                                                                                            | 平価方法                     | 定期試験の合計点を100点満点で                                   | ご評価し                  | 、60点以上を台                                                        | 合格とする。          |                                            |  |
|                                                                                                              |                          |                                                    | ŧ                     | 受業内容                                                            |                 |                                            |  |
|                                                                                                              |                          | 授業項目                                               | 時間                    |                                                                 | 授業内             | <b>内容と達成目標</b>                             |  |
| 前                                                                                                            | 1.複素数/                   | こよる交流回路の計算                                         | 6                     |                                                                 | ル、フェーサ          | アドミタンスの計算ができる。<br>「図の相互関連を説明できる。<br>章ができる。 |  |
| 期                                                                                                            | 2.交流の電                   | <b>宣力</b>                                          | 8                     | 力率、有効電力、無効電力、皮相電力を説明できる。<br>複素電力の計算ができる。<br>力率改善の意味とその方法を説明できる。 |                 |                                            |  |

| [    | T                          | Γ | J                                                   |
|------|----------------------------|---|-----------------------------------------------------|
|      |                            |   |                                                     |
|      |                            |   |                                                     |
|      |                            |   |                                                     |
|      |                            |   |                                                     |
|      | 前期中間試験                     | 2 |                                                     |
|      | 前期中間試験の返却                  | 1 |                                                     |
|      | 3.共振回路                     | 7 | 直列共振回路の計算ができる。                                      |
| 前    | 3.共派四岭                     | , | 単値幅、Q値、共振の鋭さを説明できる。                                 |
| ניפו |                            |   | 並列共振回路の計算ができる。                                      |
| 期    |                            |   | 共振条件に関する計算ができる。                                     |
|      | 4.電磁誘導結合回路                 | 7 | ファラデーの法則、レンツの法則を説明できる。                              |
|      |                            |   | 自己誘導現象、自己インダクタンスを説明できる。<br>相互誘導現象、相互インダクタンスを説明できる。  |
|      |                            |   | 結合回路の基本式を立てることができる。                                 |
|      |                            |   |                                                     |
|      |                            |   |                                                     |
|      | 前期期末試験                     |   |                                                     |
|      | 前期期末試験の返却                  | 1 |                                                     |
|      |                            |   |                                                     |
|      | 5.変圧器結合回路                  | 7 | 理想変圧器、変圧器結合を説明できる。<br>巻線比と1次電圧/電流・2次電圧/電流の関係を説明できる。 |
|      |                            |   | 漏れ磁束を説明できる。                                         |
|      | 6.対称三相交流回路                 | 7 | <br>  三相交流の原理、三相交流の波形表現を理解できる。                      |
|      |                            | , | 三相交流の数式表現、フェーザ図表示ができる。                              |
|      |                            |   | 対称三相交流電源の結線方式を説明できる。<br>平衡三相負荷を説明できる。               |
|      |                            |   | 十関二作兵例を加りてきる。                                       |
|      |                            |   |                                                     |
|      |                            |   |                                                     |
|      | CO IND. I. FIES NEW        |   |                                                     |
| 111  | 後期中間試験                     | 2 |                                                     |
| 後    | 後期中間試験の返却                  | 1 |                                                     |
| 期    | 7.対称平衡三相交流回路               | 8 | Y結線の線間電圧と相電圧の関係を説明できる。                              |
|      |                            |   | Y結線のフェーザ図を描くことができる。<br>Δ結線の線電流と相電流の関係を説明できる。        |
|      |                            |   | Δ結線のフェーザ図を描くことができる。                                 |
|      |                            |   | 平衡三相負荷のY-Δ変換、Δ-Y変換ができる。<br>対称平衡三相交流回路の電力が計算できる。     |
|      |                            |   | ハカカ                                                 |
|      | 8.交流回路網の諸定理                | 6 | 鳳・テブナンの定理を用いた回路計算ができる。<br>帆足・ミルマンの定理を用いた回路計算ができる。   |
|      |                            |   | サルヒビ√/レヾイツた垤を用ヾ'に凹岭訂昇ができる。<br>                      |
|      |                            |   |                                                     |
|      |                            |   |                                                     |
|      | 後期期末試験の返却                  | 1 |                                                     |
|      | 1277777712H 2007 - 5 VCZMI |   |                                                     |
|      | ·                          |   |                                                     |

| 科目名                                                                                                                                                           | 電磁気学                                                                                            | I                               | 学科<br>学年•組                                          | 電気システム工学科3年                              |                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--|--|
| 英語名                                                                                                                                                           | Electromagnetics                                                                                | I                               |                                                     | 開講形態                                     | 講義E・2単位・必修<br>通年・週2時間  |  |  |
| 担当教員 佐々木典彦                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                 |                                                     |                                          |                        |  |  |
| 「電磁気学」は「電気回路」とならんで、電気・電子工学のあらゆる分野の基礎となる重要な科目である。3、4年の2年間に渡って学ぶが、3学年次には、まず電磁気現象を一般的に取り扱うことができる。ベクトル解析を学ぶとともに、それを真空中の静電気現象に対して適用することにより、より厳密な電視気学の基礎を学ぶ。<br>知らい |                                                                                                 |                                 |                                                     |                                          |                        |  |  |
| 学習には、「暗記」に頼らないで各電磁現象を「理解」するように努めることが肝要である。<br>学習上の<br>留意点                                                                                                     |                                                                                                 |                                 |                                                     |                                          |                        |  |  |
| 到達目                                                                                                                                                           | 1. 基本事項の概念について、正しい用語を用いて正しく表現できること。<br>2. 学んだ範囲について、問題集の問題が解けること(多くの問題を解いて初めて理解したと言える)。<br>到達目標 |                                 |                                                     |                                          |                        |  |  |
| 学習・教育目                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                 |                                                     |                                          |                        |  |  |
| 教科書                                                                                                                                                           | 書名:基礎電磁気学 著者:山口                                                                                 | 口昌一郎 発行所:電気学会                   |                                                     |                                          |                        |  |  |
| 参考書                                                                                                                                                           | 書名:電気磁気学演習[新訂版]                                                                                 | 著                               | 者:山村·北川                                             | 発行所:サ                                    | トイエンス社                 |  |  |
| 評価方                                                                                                                                                           | 定期試験の合計点を100点満点で法                                                                               | で評価し                            | 、60点以上を合                                            | 合格とする。                                   |                        |  |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                 | 授業内容                                                |                                          |                        |  |  |
|                                                                                                                                                               | 授業項目                                                                                            | 時間                              |                                                     |                                          | 内容と達成目標                |  |  |
| がクト<br>ベクト<br>ベクト<br>ベクト<br>ベクト<br>ベクト                                                                                                                        | ル解析(1)<br>ル解析(2)<br>ル解析(3)<br>ル解析(4)<br>ル解析(5)<br>ル解析(6)<br>ル解析(7)                              | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | スカラーとベクトスカラー積とべ ベクトル界の発線積分を理解でクトルの発散ストークスの定理直角座標、円筒 | クトル積を理<br>散、回転を<br>できる<br>定理を理解<br>理を理解で | 里解できる<br>理解できる<br>!できる |  |  |

| 前期 | 前期中間試験<br>電荷と電界(1)<br>電荷と電界(2)<br>電荷と電界(4)<br>電荷と電界(5)<br>電位(1)<br>電位(2)<br>電位(3)                        | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 電荷、静電誘導について説明できる<br>クーロンの法則を説明できる<br>電界を説明できる<br>電気力線を説明できる<br>可クスの定理を説明できる<br>電界中で電荷を運ぶに要する仕事を説明できる<br>電位、電位差を説明できる<br>電位の傾き、静電界の保存性を説明できる                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前期期末試験<br>前期期末試験の返却                                                                                      | 2                                              | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                                             |
|    | 電位(4)<br>電位(5)<br>様々な帯電体による電界(1)<br>様々な帯電体による電界(2)<br>様々な帯電体による電界(3)<br>様々な帯電体による電界(4)<br>様々な帯電体による電界(5) | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2           | 電気力線と等電位面が理解できる<br>静電界のラプラス及びポアソンの方程式が理解できる<br>電気双極子による電位、電界が理解できる<br>全体が一様に帯電した球の電界、電位が求められる<br>球表面に一様に帯電したときの電界、電位が求められる<br>一様に帯電した無限円筒の電界、電位が求められる<br>一様に帯電した無限円筒の電界、電位が求められる |
| 後期 | 後期中間試験<br>静電容量(2)<br>静電容量(3)<br>静電容量(4)<br>静電容量(5)<br>静電容量(6)<br>静電容量(7)<br>静電容量(8)                      | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 導体の性質が説明できる<br>導体表面の電界及び表面に働く力を説明できる<br>同心球間の静電容量が求められる<br>同心円筒間の静電容量が求められる<br>平行平板間の静電容量が求められる<br>電気影像法が説明できる<br>静電容量に蓄えられるエネルギーを説明できる<br>電界に蓄えられるエネルギー密度を説明できる                 |
|    | 後期期末試験<br>後期期末試験の返却                                                                                      | 2                                              | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |              | <u> </u>                                     |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------------------------------------|--|--|
| 科目名         | プログラミング                                                                                                                                                                                                                                          | П      |           | 学科<br>学年•組   | 電気システム工学科<br>3年                              |  |  |
| ++-> h      |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           | 開講形態         | 演習E・1単位・必修<br>前期・週2時間                        |  |  |
| 英語名         | Computer Programmi                                                                                                                                                                                                                               | ing II |           |              | 刊朔                                           |  |  |
| 担当教員        | 佐藤 隆、矢入 聡                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |              |                                              |  |  |
| 授業概要と       |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |              |                                              |  |  |
| 学習上の<br>留意点 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |              |                                              |  |  |
| 到達目標        | (1) フローチャートが書ける<br>(2) フローチャートが読める<br>到達目標<br>(3) データをファイルから読み込んで、処理を加え、その結果をファイルに書き出すことができる<br>(4) 自分以外の人が作成したプログラムを理解することができる                                                                                                                  |        |           |              |                                              |  |  |
| 学習·<br>教育目標 | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                                                                                                                                                                 | の養成    |           |              |                                              |  |  |
| 教科書         | 書名:学生ための詳解C 著者:                                                                                                                                                                                                                                  | 中村隆    | 全一 発行所: 5 | 東京電機大力       | 学出版局                                         |  |  |
| 参考書等        | ・初心者のためのポイント学習C言語 http://www9.plala.or.jp/sgwr-t/(2013.2.22アクセス) ・猫でもわかるプログラミング C言語編 第1部 http://www.kumei.ne.jp/c_lang/index_c.html (2013.2.22アクセス) ・gccのエラーメッセージの読み方 http://cis.k.hosei.ac.jp/~jianhua/course/c/aizu/errmsg.htm (2013.2.22アクセス) |        |           |              |                                              |  |  |
| 評価方法        | 上記の到達目標を評価基準とする。定期試験60%、課題レポート点40%として、60点以上を合格とする。 評価方法 ただし、課題レポートのすべてが提出されていることを評価の前提とする。                                                                                                                                                       |        |           |              |                                              |  |  |
|             | 授業内容                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |              |                                              |  |  |
| 授業項目        |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           | 授業内          | <br>P容と達成目標                                  |  |  |
| 1.ファイル入出力処理 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        | データを、テキ   | ストファイルファイルを、 | から読み込むことができる<br>に書き出すことができる<br>同時に処理することができる |  |  |

| 2.ユーザ関数の作り方と使い方  | 8                                                       | 「値渡し」による関数を作り、使うことができる<br>「アドレス渡し」による関数を作り、使うことができる<br>「グローバル変数」の意味を理解し、使うことができる<br>【課題レポート(2)】                               |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期中間試験           | 1                                                       |                                                                                                                               |
| 前期中間試験の返却        | 1                                                       |                                                                                                                               |
| 3.基本的な「アルゴリズム」   | 7                                                       | 2つの変数の値を交換することができる数値データ列の総和を求めることができる数値データ列中から、最大値と最小値を検出することができる数値データ列を、昇順または降順に並べ替えることができる【課題レポート(3)】                       |
| 1.プログラムの構造とデータ構造 | 7                                                       | 複雑な条件分岐をフローチャートで表現できる<br>繰り返しループをフローチャートで表現できる<br>関数を含むプログラム全体をフローチャートで表現できる<br>配列の配列を使うことができる<br>構造体を使うことができる<br>【課題レポート(4)】 |
| 前期期末試験           |                                                         |                                                                                                                               |
| 前期期末試験の返却        | 1                                                       |                                                                                                                               |
|                  | 前期中間試験<br>前期中間試験の返却<br>.基本的な「アルゴリズム」<br>.プログラムの構造とデータ構造 |                                                                                                                               |

| 科目名                                                                                                                                                                      | 電気機器I                                                      |      |        | 学科<br>学年•組    | 電気システム工学科 3年          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| ·<br>英語名                                                                                                                                                                 | Electrical Equipme                                         | nt I |        | 開講形態          | 講義E・1単位・必修<br>後期・週2時間 |  |  |  |  |
| 犬叩刀                                                                                                                                                                      | 山田 洋                                                       |      |        | DOTA 10= 1119 |                       |  |  |  |  |
| 担当教員                                                                                                                                                                     |                                                            |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 授業概要と                                                                                                                                                                    |                                                            |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                                                                                                                                              |                                                            |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 到達目標                                                                                                                                                                     | これらの電気機器の、動作原理、特性などの基本的事項を理解し説明できるとともに、関連した基本的な計算問題が解けること。 |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                                                                                                                                              | 2.創造的で高度な実践的技術者の養成                                         |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 教科書                                                                                                                                                                      | 書名:電気機器工学 著者:前                                             | 田勉   | ,新谷 邦弘 | 発行:コロ         | ナ社                    |  |  |  |  |
| 参考書等                                                                                                                                                                     | 書名:最新電気機器入門 著者:深尾正/監修 発行所:実教出版 参考書等                        |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 評価方法                                                                                                                                                                     | 中間試験50%、期末試験50%の割合で評価を行い、60点以上で合格とする。<br>評価方法              |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 授業内容                                                                                                                                                                     |                                                            |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 授業項目 時間 授業内容と達成目標                                                                                                                                                        |                                                            |      |        |               |                       |  |  |  |  |
| 1.直流発電機の原理   2   直流発電機の原理が説明できること。   直流発電機の構造   直流発電機の理論   2   直流発電機の構造が説明できること。   2   直流発電機の理論が計算できること。   2   直流発電機の理論が計算できること。   2     1.   2.   2.   2.   2.   2.   2 |                                                            |      |        |               |                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                            |      |        |               |                       |  |  |  |  |

|     | 直流発電機の特性<br>直流電動機の構造<br>直流電動機の理論<br>直流電動機の特性                                    | 2<br>2<br>2<br>2                               | 直流発電機の特性が説明できること。<br>直流電動機の構造が説明できること。<br>直流電動機の理論が計算できること。<br>直流電動機の特性が説明できること。                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 中間試験                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                 | 1                                              |                                                                                                                                                                  |
| 後 期 | 2.変圧器の動作原理<br>変圧器の構造<br>変圧器の電圧と電流<br>変圧器の電圧と電流<br>変圧器の電圧変動率<br>変圧器の損失<br>変圧器の効率 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 変圧器の動作原理が説明できること。<br>変圧器の構造が説明できること。<br>変圧器の材料特性が説明できること。<br>変圧器の電圧と電流を計算できること。<br>変圧器の等価回路が説明できること。<br>変圧器の電圧変動率を計算できること。<br>変圧器の損失を計算できること。<br>変圧器の効率を計算できること。 |
|     | 後期期末試験                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                  |
|     | 後期期末試験の返却                                                                       | 1                                              | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                             |

| 科目名         | 目名 電気計測]                                                     |      | 学       |                | 電気システム工学科3年           |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|--|--|
| 英語名         | Electric Measureme                                           | nt I |         | 開講形態           | 講義E・1単位・必修<br>前期・週2時間 |  |  |  |
| 担当教員        | 古瀬 則夫<br>教員                                                  |      |         |                |                       |  |  |  |
| 授業概要と       |                                                              |      |         |                |                       |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点 |                                                              |      |         |                |                       |  |  |  |
| 到達目標        | 誤差や精度、SI単位、標準器の原理を理解し、電圧、電流の測定について状況に応じた計測システムを設計することができること。 |      |         |                |                       |  |  |  |
| 学習·<br>教育目標 | 2.創造的で高度な実践的技術者の養成                                           |      |         |                |                       |  |  |  |
| 教科書         | 書名:電気・電子計測 著者:阿部武雄 発行所:森北出版                                  |      |         |                |                       |  |  |  |
| 参考書等        | 参考書等                                                         |      |         |                |                       |  |  |  |
| 評価方法        | 上記の到達目標を評価基準とする。定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。             |      |         |                |                       |  |  |  |
|             |                                                              |      |         |                |                       |  |  |  |
| 授業項目        |                                                              | 時間   |         | 授業内容と達成目標      |                       |  |  |  |
| 1. 計測の基礎    |                                                              | 2    | 誤差の概要を認 | 说明でき、測         | 定法を分類できる。             |  |  |  |
| 2. 精度と誤差    |                                                              | 2    | 誤差と補正、誤 | 差の原因を          | 説明できる。                |  |  |  |
| 3. 統計処理     |                                                              |      | 平均値と標準値 | 扁差、誤差 <i>⊄</i> | )伝搬を計算できる。            |  |  |  |

|   | 4. 単位系と標準<br>4.1. SI単位系<br>4.2. 電気単位の組立<br>4.3. 計測標準と標準器                     | 2<br>2<br>4      | SI単位系を説明できる。<br>電気単位の組立を説明できる。<br>各種の計測標準と標準器の構造を説明できる。                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 後 | 5. 指示計器の構造                                                                   | 2                | 指示計器(駆動、制御、制動装置)の構造を説明できる。                                                                                 |
|   | 6. 指示計器の精度と分類                                                                | 2                | 指示計器の精度を説明、分類できる。                                                                                          |
| 期 | 7. 各種指示計器<br>7.1. 可動コイル形<br>7.2. 可動鉄片形、電流力計形<br>7.3. 整流形、熱電形<br>7.4. 静電形、誘導形 | 4<br>3<br>2<br>2 | 可動コイル形計器の構造と分流器, 倍率器を説明できる。<br>可動鉄片形計器と電流力計形計器の構造を説明できる.<br>整流形計器と熱電形計器の構造を説明できる。<br>静電形計器と誘導形計器の構造を説明できる。 |
|   | <br>  後期期末試験                                                                 |                  |                                                                                                            |
|   | 後期期末試験の返却                                                                    | 2                | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                       |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | T                      |                      |      |                       | T                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------|-----------------------|-------------------|--|--|
| 科目名                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 電気工学演習 I               |                      |      | 学科<br>学年•組            | 電気システム工学科 3年      |  |  |
|                                                                          | 英語名 Electric Engineering Practice I                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      | 開講形態 | 演習E・1単位・必修<br>通年・週1時間 |                   |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
| 授                                                                        | 前期: 図形科学の基礎を演習を通じて学ぶ。PCもしくは、タブレット上で図形ツールを用いて、毎回出題される課題を解く。平面的なディスプレイ上で立体的な図形を取り扱う手法を学ぶことにより、物の形をイメージすることと、イメージした形を適切に表現する方法を学ぶ。さらに、電気的な問題や、工学的な問題を線や面、立体図形に置き換えて、多面的に解を見出していくための素養を磨く。ねらい<br>後期: 第三種電気主任技術者試験(電験三種)の理論科目に過去10年間に出題された電気回路関連の問題を解き、基礎知識の理解を固める。 |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
|                                                                          | この科目は、自分自身が主体的かつ積極的に演習に取り組み、それを解決しようとする姿勢がなければ意味が無い。演習を通して、「自分は何がわからないのか」を知り、それを克服するための行動をして欲しい。<br>学習上の<br>留意点                                                                                                                                                |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
| 至                                                                        | 前期:立体図形、実際の物を平面上に表現できるようになること。図形に関する問題を作図により解くことができるようになること。<br>到達目標<br>後期:電気回路に関する問題に対して、適切な計算式を立てること、および電気回路の計算式を解くこと、ができるようになる。                                                                                                                             |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
| 孝                                                                        | 学習•<br>数育目標                                                                                                                                                                                                                                                    | 学習・ 2.創造的で高度な実践的技術者の養成 |                      |      |                       |                   |  |  |
|                                                                          | 教科書                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
| プリント                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
| <b>参</b>                                                                 | 参考書等                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
| 上記の到達目標を評価基準とする。演習課題の提出状況および添削結果40%, 定期試験の得点6<br>評価方法 として、60点以上を合格とする。   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |      |                       | 削結果40%,定期試験の得点60% |  |  |
|                                                                          | 授業内容                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |      |                       |                   |  |  |
| 授業項目 時間                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |      | 授業内                   | 内容と達成目標           |  |  |
| 図形科学<br>前 ガイダンスとツールの使い方の練習<br>1.直接的な作図の練習<br>2.コマンドにより作図の練習<br>平面図形科学の基礎 |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1                    | 図形ツールCin<br>スクリプトによる |      | いて作図ができる。<br>る。       |                   |  |  |

| r   | ,                            |   | <b></b>                                    |
|-----|------------------------------|---|--------------------------------------------|
|     | 1.直線、角、円の作図                  | 1 | 直線、角、円の作図ができる。                             |
|     | 2.多角形と円すい曲線の作図               | 1 | 多角形と円すい曲線の作図ができる。                          |
|     |                              |   |                                            |
|     | 投影法                          |   |                                            |
|     | 1.点、直線の投影                    | 1 | 点と直線の投影を作図できる。                             |
|     | 2.平面の投影                      | 1 | 平面の投影を作図できる。                               |
|     | 前期中間試験                       | 1 |                                            |
|     | 3.副投影面                       | 1 |                                            |
|     | 3. 町なが面<br>4.点、直線のラバットメント    | 1 | 点、直線のラバットメントが求められる。                        |
|     | 5.平面のラバットメント                 | 1 | 平面のラバットメントが求められる。                          |
| 34  | 0.   出 <sup>ッ</sup> ファーフェフマー | 1 |                                            |
| 前   | 立体図形科学                       |   |                                            |
| ++- | 1.多面体                        | 1 | 多面体の作図ができる。                                |
| 期   | 2.曲面体                        | 1 | 曲面体の作図ができる。                                |
|     | 3.立体の切断                      | 1 | 立体の切断面を作図することができる。                         |
|     | 4.立体の展開                      | 1 | 立体の展開図を作図することができる。                         |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     | 前期期末試験                       |   |                                            |
|     | <br>前期期末試験の返却                | 1 |                                            |
|     | 13379379371411 1000-12 2004  | _ |                                            |
|     | 電気回路演習(1)                    |   |                                            |
|     | 1.分圧と分流                      | 1 | <br> 分圧の式と分流の式を用いた回路計算ができる。                |
|     | 2.キルヒホッフの法則                  | 1 | 網目電流法を用いた回路計算ができる。                         |
|     | 3.交流電圧/電流/インピーダンスの表現         | 1 | フェーザ式表示と複素数表示を用いた回路計算ができる。                 |
|     | 4.交流電力                       | 1 | 力率を用いた回路計算ができる。                            |
|     | 5.共振回路                       | 1 | 共振条件を用いた回路計算ができる。                          |
|     | 6.ブリッジ回路                     | 1 | 平衡条件を用いた回路計算ができる。                          |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     | 後期中間試験                       | 1 | これまでの電気回路に関する理解度を確認できる。                    |
| 後   | <br>後期中間試験の返却                | 1 | 自分が間違えた問題の正答を導くことができる。                     |
|     |                              |   |                                            |
| 期   | 物理演習                         |   |                                            |
|     | 1.等速度・等加速度運動                 | 1 | 速度ー時間グラフを描くことができる。                         |
|     | 2.物体の平面・空間での運動               | 1 | 力のつり合いを理解できる。                              |
|     | 3.等速円運動                      | 1 | 角速度、向心力を理解できる。                             |
|     | 4.直線上を伝わる波                   | 1 | 波動と単振動の関係を理解できる。                           |
|     |                              |   |                                            |
|     | 電気回路演習(2)                    |   | が用金尺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|     | 1.対称三相交流電源                   | 1 | 線間電圧と相電圧の関係を用いた回路計算ができる。                   |
|     | 2.平衡三相交流負荷                   | 1 | 線電流と相電流の関係を用いた回路計算ができる。                    |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |
|     |                              |   | <u> </u>                                   |
|     | 後期期末試験                       |   |                                            |
|     | 後期期末試験の返却                    | 1 | 自分が間違えた問題の正答を導くことができる。                     |
| L   |                              |   |                                            |
|     |                              |   |                                            |

| 科目名                                                                        | 製図                                                                                                     | 製図 |                              | 学科<br>学年•組                                   | 電気システム工学科3年                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| )<br>英語名                                                                   | 英語名 Drawing                                                                                            |    |                              | 開講形態                                         | 実習E・2単位・必修<br>通年・週2時間                  |  |  |
| 担当教員                                                                       | 伊藤 高之                                                                                                  |    |                              |                                              |                                        |  |  |
| 授業概要とねらい                                                                   |                                                                                                        |    |                              |                                              |                                        |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |    |                              |                                              |                                        |  |  |
| 到達目標                                                                       | 製図に関する基礎的な知識の理解と技術の習得。 具体的には、製作図、設計図などが正しく読みとれること。 図面を構想し、作成する技術を体得すること。 CADシステムによる効率的な設計・作図方法を習得すること。 |    |                              |                                              |                                        |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                                                | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                       | 養成 |                              |                                              |                                        |  |  |
| 教科書                                                                        | 書名:電気製図 著者:小池館                                                                                         | 敢男 | ほか発行                         | 所:実教出版                                       | 版                                      |  |  |
| 参考書等<br>課題提出図で評価し、60点以上を合格とする。                                             |                                                                                                        |    |                              |                                              |                                        |  |  |
| 評価方法                                                                       |                                                                                                        |    |                              |                                              |                                        |  |  |
| 授業項目                                                                       |                                                                                                        |    | 授業内容<br>間 授業内容と達成目標          |                                              |                                        |  |  |
| 授業項目<br>製図の基礎(1)<br>製図の基礎(2)<br>前 製図の基礎(3)<br>製作図(1)<br>製作図(2)<br>期 製作図(3) |                                                                                                        |    | 製図に関する総図記号、平面図線の種類による図示方法、尺度 | 見格と製図 ままま ままま ままま ままま まままま まままま まままま ままままままま | 景具を理解する。<br>書き方を理解し作図する。<br>図について理解する。 |  |  |

|    | 図面の管理<br>復習                                                                          | 2<br>2                                    | 図面の管理方法と重要性について理解する                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期 | 機械要素(1)<br>機械要素(2)<br>機械要素(3)<br>電気器具·電気機器(1)<br>電気器具·電気機器(2)<br>電気器具·電気機器(3)<br>総復習 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | ねじについて理解する。<br>ボルト、ナット、小ねじの書き方を理解する。<br>軸継手、軸受、歯車、溶接などについて理解する。<br>断路器の組立図、部品図を理解し作図する。<br>変圧器の設計方法を理解する。<br>変圧器の設計方法を理解する。                              |
|    | 電気設備(1)                                                                              | 2                                         | 屋内配線について理解する。                                                                                                                                            |
|    | 電気設備(2)<br>電気設備(3)<br>電気設備(4)<br>電気設備(5)<br>電気設備(6)<br>復習                            | 2<br>2<br>2<br>2<br>2                     | 電灯配線図を作図する。<br>自家用変電設備を理解し作図する。<br>シーケンス制御用器具について理解する。<br>シーケンス制御設備の展開接続図を作図する。<br>電動機のシーケンス制御を理解し作図する。                                                  |
| 後  | <br>電子機器(1)                                                                          | 2                                         | 電子機器・集積回路について理解する。                                                                                                                                       |
|    | 電子機器(2) CADによる製図(1) CADによる製図(2) CADによる製図(3) CADによる製図(4) CADによる製図(5) 総復習              | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 電子機器・集積回路について達解する。<br>デコーダ回路を理解し作図する。<br>CADシステムの概要・用語について理解する。<br>JWーCADの画面・入力基本操作を習得する。<br>CADにより軸を作図する。<br>CADにより平プーリを作図する。<br>CADにより軸と平プーリの合成図を作成する。 |
|    |                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                          |

| 科目名                                                                                           | 応用物理 I              |       |                     |           | 電気システム工学科3年                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| <br>英語名                                                                                       | Applied Physics 1   | <br>[ |                     | 開講形態      | 講義E·1単位·必修<br>後期·週2時間          |  |  |
| 担当教員                                                                                          | 佐々木 典彦、若生 一広        |       |                     |           |                                |  |  |
| 1、2学年において習った物理・実験(含む電気専門)の内容をふまえつつ、円運動、単振動、万有引力を学び、かつ演習を行うことで講義内容について深い理解を得る。<br>授業概要と<br>ねらい |                     |       |                     |           |                                |  |  |
| 予習・復習を入念に行うこと。また物理に関するこれまでの学習内容、実験内容について臨むこと。<br>学習上の<br>留意点                                  |                     |       |                     |           |                                |  |  |
| 到達目標                                                                                          | 円運動、単振動、万有引力につい     | て、講   | 義、演習を通じ             | 、原理をふき    | まえた深い理解を得る。                    |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                                                                   | 2.創造的で高度な実践的技術者の    | り養成   |                     |           |                                |  |  |
| 教科書                                                                                           | 書名:物理Ⅱ 著者:兵藤申一、     | 福岡登   | 人高木堅志郎              | 発行所:原     | 各林館                            |  |  |
| 参考書等                                                                                          | 書名:センサー物理 I + II 発行 | 了所: 唇 | <b>李林館</b>          |           |                                |  |  |
| 中間試験50%、期末試験50%の割<br>評価方法                                                                     |                     |       | 合で評価し、60点以上を合格とする。  |           |                                |  |  |
|                                                                                               |                     | ž     | 受業内容                |           |                                |  |  |
|                                                                                               | 授業項目                | 時間    |                     | 授業内容と達成目標 |                                |  |  |
| 1. ガイダンス                                                                                      |                     | 14    | シラバスの内容             | で、授業の流    | れを理解する。                        |  |  |
| 2. 円運動                                                                                        |                     |       | できる。                |           | 度、加速度、向心力について理解                |  |  |
| 3. 慣性力と遠心力 4. 演習(1)                                                                           |                     |       | 慣性力、遠心力<br>演習により、円: |           | 世解できる。<br>カ、遠心力に関する理解を深める。<br> |  |  |

|     | 5. 単振動 (1)   |    | 単振動の変位、速度、加速度について理解できる。     |
|-----|--------------|----|-----------------------------|
|     | 6. 単振動 (2)   |    | 復元力、ばね振り子について理解できる。         |
|     | 7. 単振動 (3)   |    | 単振り子、単振動のエネルギーについて理解できる。    |
|     | 8. 演習 (2)    |    | 演習により、単振動に関する理解を深める。        |
| 250 | 後期中間試験       | 2  |                             |
| 後   | 後期中間試験の返却、解説 | 2  |                             |
|     | 7. 万有引力(1)   | 12 | ケプラーの法則、万有引力について理解できる。      |
|     | 8. 万有引力 (2)  |    | 重力、万有引力による位置エネルギーについて理解できる。 |
| 期   | 9. 万有引力 (3)  |    | 第1,第2,第3宇宙速度について理解できる。      |
|     | 10. 演習 (3)   |    | 演習により、万有引力に関する理解を深める        |
|     | 11. 演習 (4)   |    | 総合的な演習を行い、理解を深める。           |
|     |              |    |                             |
|     |              |    |                             |
|     |              |    |                             |
|     | 後期期末試験       |    |                             |
|     | 後期期末試験の返却、解説 | 2  |                             |

| 科目名                                                                                    | 数値計算法                                                                    | <u></u>                                                          |                | 学科<br>学年•組 | 電気システム工学科 3年                                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| ₩ ≆ <i>b</i>                                                                           | N                                                                        |                                                                  |                | 開講形態       | 講義E・1単位・選択<br>後期・週2時間                        |  |  |  |
| 英語名                                                                                    | Numerical computa                                                        | tion                                                             |                |            | 及为 地名时间                                      |  |  |  |
| 担当教員                                                                                   | 佐藤 隆                                                                     |                                                                  |                |            |                                              |  |  |  |
| 授業概要と                                                                                  |                                                                          |                                                                  |                |            |                                              |  |  |  |
| これまでに学んできた数学の内容(連立方程式、2次方程式、不等式、数列の和、回帰直線定積分、行列など)と、プログラミングとの対応を理解すること。<br>学習上の<br>留意点 |                                                                          |                                                                  |                |            |                                              |  |  |  |
| 到達目標                                                                                   | (1) コンピュータで計算される値は<br>(2) コンピュータを用いて、三元ま<br>(3) コンピュータを用いて、回帰直           | での連                                                              | 立1次方程式の        | 解を求めるこ     | ことができる                                       |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                                                            | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                         | の養成                                                              |                |            |                                              |  |  |  |
| 教科書                                                                                    | 書名:学生のための詳解C 著者                                                          | 肯:中村                                                             | 隆一 発行所         | :東京電機      | 大学出版局                                        |  |  |  |
| 参考書等                                                                                   | 川上一郎 「数値計算の基礎」 URL http://www7.ocn.ne.jp/~kawa1/ (2013.2.23 アクセス)   参考書等 |                                                                  |                |            |                                              |  |  |  |
| 評価方法                                                                                   |                                                                          | ら。授業中の小テスト点50%、課題レポート点50%として、60点以上を合<br>すべてが提出されていることが、評価の前提である。 |                |            |                                              |  |  |  |
|                                                                                        | 授業内容                                                                     |                                                                  |                |            |                                              |  |  |  |
| 授業項目                                                                                   |                                                                          |                                                                  |                | 授業内        | 内容と達成目標                                      |  |  |  |
| 1.コンピュ                                                                                 | 1.コンピュータ内部での数値の表現                                                        |                                                                  |                | IEEE754標   | 点数について説明できる。<br>準規格の浮動小数点表現できる。<br>ついて説明できる。 |  |  |  |
| 2.数値計算と誤差                                                                              |                                                                          |                                                                  | 丸めの誤差、に【課題レポート |            | 報落ちの説明ができる。                                  |  |  |  |

| 後        | 3.数值積分         | 8 | 長方形の面積の総和として、定積分の値を計算できる。<br>台形の面積の総和として、定積分の値を計算できる。<br>解析解と数値解の違いを説明することができる。<br>【課題レポート(2)】 |
|----------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>俊</b> | 4.連立1次方程式の解法   | 8 | クラメルの公式を用いて連立1次方程式を解くことができる。<br>複素数係数の連立方程式を解くことができる。<br>【課題レポート(3)】                           |
| 期        | 5.最小二乗法による直線近似 | 8 | 最小二乗法について説明できる。<br>回帰直線の方程式を求めることができる。<br>【課題レポート(4)】                                          |
|          |                |   |                                                                                                |

| 茶部名   大学・組   3年   2年・組   3年   3年   3年   3年   3年   3年   3年   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | T                                                                                                                                  |                    |                          |             |                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--|--|--|
| 選手を整  新期・週2時間   新期・週2時間   新期・週2時間   新生 一広   日当教員   おの作りを行う上で、部品の切削、溶接、研磨・仕上げ等の加工技術の実際とその安全性および危険チ知を行うとは極めて重要である。木実習では、旋船や各種機械、NC機械、溶接等の作業を通じて材料や力学、熱、測定・解析や評価といった製作の基礎を学ぶ、これにより物質と各種力学に基づいたもの作りを行い、人々の生活に役立てる工学技術者の基礎を身につける。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 科目名                                     | ものづくり実                                                                                                                             | 習                  |                          |             |                       |  |  |  |
| 担当教員 お作 一広 お作 一広 おの作りを行う上で、部品の切削、溶接、研磨・仕上げ等の加工技術の実際とその安全性および危険予知を行うことは極めて重要である。木実習では、旋撃や各種機械、NP機械、溶接等の作業を通じて材料を引き、熱、別定、解析学師低いった操作の基礎を身につける。 を表していたもの作りを行い、人々の生活に役立てる工学技術者の基礎を身につける。 実習は安全に留意し、適切な服装で行う。テーマの予備知識を持って取りかかり、報告書は、授業項目 安代日の授業開始前までに提出する。 学習上の留意点 基本的な工作作業を通じて各種機械の原理、操作方法を理解し、加工技術を習得する。さらに安全性と危険予知について習得する。 まる:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社 教科書 参考書等 素名:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社 参考書等  「実習・大西久治 発行所:理工学社 を持ちります。 「実習は存金を発展し、加工技術を習得する。さらに安全性を放験する。 まる:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社 を持書等 を持書等 まる:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社 を持ちります。 まる:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社 を持ちます。 まる:機械工作要論 表表:機械工作要語 接続:表表:表記は標準に表示。 まる:表記は標準に表示。表記は理解する。 まる:表記は理解と表示と応険・対応でいて理解できる。 まる:表記は理解と表示と応険・対応でいて理解できる。 まる:表記は理解と表示と応険・対応でいて理解できる。 まる:表記は理解と表示と応険・対応できる。 まる:表記は理解と表示と応険・対応について理解できる。 またます。表記は理解と表示と応険・対応を関係する。またます。表記は理解と表示と応険・対応といいに理解できる。 またます。表記は理解と表示と応険が表述していて理解できる。 またます。表記は理解と表示といいでは解析を表示されていて理解できる。 またます。表記は理解と表示は関係を表示されていて理解と表示されていて理解できる。 またまする。表記は理解と表示を表示されていて、表示を表示されていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい | #: ₹ A                                  | Manufacturing Dura                                                                                                                 | <br>4:             |                          | 開講形態        |                       |  |  |  |
| 担当教員  もの作りを行う上で、部品の切削、溶接、研酵・仕上げ等の加工技術の実際とその安全性および危険予知を行うことは極めて重要である。本史習では、演變や各種機械、NC機械、溶接等の作業を通じて材料や力学、熱、測定、解析や評価といった製作の基礎を学ぶ、これにより物質と各種力学に基づいたもの作りを行い、人々の生活に役立てる工学技術者の基礎を学ぶ、これにより物質と各種力学に基づいたもの作りを行い、人々の生活に役立てる工学技術者の基礎を得につける。  実習は安全に留意し、演切な服装で行う。テーマの予備知識を持って取りかかり、報告書は、授業項目交代日の授業開始前までに提出する。  基本的な工作作業を通じて各種機械の原理、操作方法を理解し、加工技術を習得する。さらに安全性と危険予知について習得する。  基本的な工作作業を通じて各種機械の原理、操作方法を理解し、加工技術を習得する。さらに安全性と危険予知について習得する。  著者:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社  参考書等  要書・機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社  参考書等  要書・機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社  参考書等  授業項目 時間 授業内容と達成目標  1. 工作実習ガイダンス 2 シラバスの内容、実習の流れを理解する。 2. 危険予知トレーニング(KYT) 2 安全・危険予知について理解できる。 3. 実習(1):旋盤[加藤・中田] 6 旋盤機械を安全に使用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 央語名                                     | Manufacturing Prac                                                                                                                 | tice               |                          |             | 日1591   大西 2 中 1   日1 |  |  |  |
| 知を行うことは極めて重要である。本実習では、旋盤や名種機械、NC機械、溶接等の作業を通じて材料や力学、熱、測定、解析や評価といった製作の基礎を学ぶ。これにより物質と各種力学に基づいたもの作りを行い、人々の生活に役立てる工学技術者の基礎を身につける。  東習は安全に留意し、適切な服装で行う。テーマの予備知識を持って取りかかり、報告書は、授業項目交代日の授業開始前までに提出する。 学習上の留意点  基本的な工作作業を通じて各種機械の原理、操作方法を理解し、加工技術を習得する。さらに安全性と危険予知について習得する。 と危険予知について習得する。 参考書等  書名:機械工作要論 著者: 大西久治 発行所: 理工学社  教科書  本名: 機械工作要論 著者: 大西久治 発行所: 理工学社  表表: 機械工作要論 著者: 大西久治 発行所: 理工学社  表表: 機械工作要論 著表: 大西久治 発行ので評価し、60点以上を合格とする。  表表: 表表: 表表: 表表: 表表: 表表: 表表: 表表: 表表: 表表                                                                                                                                                                                             | 担当教員                                    |                                                                                                                                    |                    |                          |             |                       |  |  |  |
| 交代日の授業開始前までに提出する。  学習上の 留意点  基本的な工作作業を通じて各種機械の原理、操作方法を理解し、加工技術を習得する。さらに安全性 と危険予知について習得する。  学習・教育目標  学習・教育目標  書名:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社  教科書  書名:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社  参考書等  参考書等  参考書等  「大西久治 発行所:理工学社  を合格とする。  評価方法  「授業内容と達成目標  「1. 工作実習ガイダンス 2 シラバスの内容、実習の流れを理解する。 2. 危険予知トレーニング(KYT) 2 安全・危険予知について理解できる。  を経機械を安全に使用できる。  を経機械を安全に使用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 知を行うことは極めて重要である。本実習では、旋盤や各種機械、NC機械、溶接等の作業を通じて材料や力学、熱、測定、解析や評価といった製作の基礎を学ぶ。これにより物質と各種力学に基づいたも授業概要と の作りを行い、人々の生活に役立てる工学技術者の基礎を身につける。 |                    |                          |             |                       |  |  |  |
| 到達目標       と危険予知について習得する。         学習・教育目標       2.創造的で高度な実践的技術者の養成教育目標         教科書       書名:機械工作要論 著者:大西久治 発行所:理工学社         参考書等       実習報告書40%、作品10%、工作作業技術50%で評価し、60点以上を合格とする。         評価方法       授業内容         技業項目       時間       授業内容と達成目標         1. 工作実習ガイダンス       2 シラバスの内容、実習の流れを理解する。         2. 危険予知トレーニング(KYT)       2 安全・危険予知について理解できる。         3. 実習(1): 旋盤 [加藤・中田]       6 旋盤機械を安全に使用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 交代日の授業開始前までに提出する。<br>学習上の               |                                                                                                                                    |                    |                          |             |                       |  |  |  |
| 李音・教育目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 到達目標                                    |                                                                                                                                    | 幾械の                | 原理、操作方法                  | を理解し、カ      | ロエ技術を習得する。 さらに安全性     |  |  |  |
| 教科書   参考書等   実習報告書40%、作品10%、工作作業技術50%で評価し、60点以上を合格とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                                                   | の養成                |                          |             |                       |  |  |  |
| 実習報告書40%、作品10%、工作作業技術50%で評価し、60点以上を合格とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 教科書                                     | 書名:機械工作要論 著者:大                                                                                                                     | 西久治                | 台 発行所:理                  | <b></b> 工学社 |                       |  |  |  |
| 授業内容       授業内容       授業内容       投業項目       技業項目       投業項目       上の大学の表現の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       を対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。       と対象の流れを理解する。 <th rowspan="2" style<="" td=""><td>参考書等</td><td colspan="7">参考書等</td></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <td>参考書等</td> <td colspan="7">参考書等</td> | 参考書等                                                                                                                               | 参考書等               |                          |             |                       |  |  |  |
| 授業項目   時間   授業内容と達成目標   1. 工作実習ガイダンス   2 シラバスの内容、実習の流れを理解する。   2. 危険予知トレーニング(KYT)   2 安全・危険予知について理解できる。   3. 実習(1): 旋盤 [加藤・中田]   6 旋盤機械を安全に使用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 評価方法                                                                                                                               | 実習報告書40%、作品10%、工作作 | F業技術50%で評価し、60点以上を合格とする。 |             |                       |  |  |  |
| 1. 工作実習ガイダンス       2 シラバスの内容、実習の流れを理解する。         2. 危険予知トレーニング(KYT)       2 安全・危険予知について理解できる。         3. 実習(1): 旋盤 [加藤・中田]       6 旋盤機械を安全に使用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                    | 力                  | 受業内容                     |             |                       |  |  |  |
| 2. 危険予知トレーニング(KYT)       2       安全・危険予知について理解できる。         3. 実習(1): 旋盤 [加藤・中田]       6       旋盤機械を安全に使用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 授業項目                                                                                                                               | 時間                 | 授業内容と達成目標                |             |                       |  |  |  |
| 3. 実習(1): 旋盤 [加藤・中田] 6 旋盤機械を安全に使用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 工作実習ガイダンス                            |                                                                                                                                    |                    | シラバスの内容                  | ぎ、実習の流      | れを理解する。               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. 危険予知トレーニング(KYT)                      |                                                                                                                                    |                    | 安全・危険予知について理解できる。        |             |                       |  |  |  |
| ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. 実習(1)                                | 3. 実習(1): 旋盤 [加藤•中田]                                                                                                               |                    |                          |             |                       |  |  |  |

| <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del> | 4. 実習(2):各種機械 [高橋(裕)] | 6 | 各種工作機械を安全に使用できる。各種工作機械の構造を理解し、操作方法を習得する。                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 前                                                | 5. 実習(3):溶接[菅原]       | 6 | 溶接機械を安全に使用できる。<br>溶接機械の構造を理解し、操作方法を習得する。                                       |
| 期                                                | 6. 実習(4):NC機械 [青木]    | 6 | NC(Numerical Control)機械を安全に使用できる。<br>NC(Numerical Control)機械の構造を理解し、操作方法を習得する。 |
|                                                  | 7. 組立                 | 2 | 製作した部品を組み合わせて作品を完成することができる。                                                    |

|                                                                                                    |                            |                                                                                     |     |                                           |                                  | ,                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| :                                                                                                  | 科目名                        | 電子回路                                                                                |     |                                           |                                  | 電気システム工学科<br>3年                          |  |  |
|                                                                                                    | <br>英語名                    | Electronic Circuit                                                                  |     |                                           | 開講形態                             | 講義E・2単位・選択<br>通年・週2時間                    |  |  |
| 担当教員 桜庭 弘                                                                                          |                            |                                                                                     |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
| はじめに、半導体素子の特性など、電子回路の動作を理解するために必要な知識と考え方を講義る。次に、様々な電子回路の動作を説明する。最後に電子回路の設計方法を講義する。<br>授業概要と<br>ねらい |                            |                                                                                     |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
|                                                                                                    | 学習上の<br>留意点                | 2年生までの電気回路Iで学んだことをよく復習しておくこと。電気工学実験の内容と対応しているので、相互によく対比させて実力とすべし!電子工作に慣れておくことが望ましい。 |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
| 至                                                                                                  | 到達目標                       | ダイオード、トランジスタ、IC、LSIを<br>トランジスタ増幅器、インバーター、                                           |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
| 孝                                                                                                  | 学習•<br>数育目標                | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                    | の養成 |                                           |                                  |                                          |  |  |
|                                                                                                    | 教科書                        | トランジスタ回路の実用設計 著者:渡辺明禎 発行所:CQ出版社                                                     |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
| 物                                                                                                  | \$考書等                      |                                                                                     |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
| 音                                                                                                  | 平価方法                       | 中間試験、期末試験の平均点で評価を行い、60点以上で合格とする。                                                    |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
|                                                                                                    | 授業内容                       |                                                                                     |     |                                           |                                  |                                          |  |  |
| 授業項目                                                                                               |                            |                                                                                     | 時間  |                                           | 授業内                              | 内容と達成目標                                  |  |  |
|                                                                                                    | 3.信号の位<br>4.ダイオー<br>5.整流回路 | 各基礎 回路要素の周波数応答<br>云達特性<br>ドの特性                                                      | 15  | インピーダンス<br>デシベル単位 <sup>*</sup><br>ダイオードの整 | について理<br>での利得の<br>流特性につ<br>作の図式解 | 表現について理解できる。<br>いいて理解できる。<br>法について理解できる。 |  |  |

| 前期 | 前期中間試験  7.トランジスタの特性(1) トランジスタの特性(2) トランジスタの特性(3) 8.トランジスタ増幅回路(1) トランジスタ増幅回路(2) トランジスタ増幅回路(3) トランジスタ増幅回路(4) 9.増幅回路の伝達特性  前期期末試験 | 1  | 直流での動作特性について理解できる。<br>低周波特性について理解できる。<br>高周波における動作について理解できる。<br>抵抗負荷型インバータについて理解できる。<br>エミッタ設置増幅回路について理解できる。<br>電流帰還形増幅回路について理解できる。<br>増幅回路の設計・バイアス回路の設計について理解できる。<br>トランジスタの等価回路について理解できる。  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                              |
|    | 10.パルス回路(1)<br>パルス回路(2)<br>パルス回路(3)<br>パルス回路(4)<br>11.DCアンプ(1)<br>DCアンプ(2)<br>DCアンプ(3)<br>DCアンプ(4)                             | 16 | パルス回路について理解できる。<br>双安定マルチバイブレータについて理解できる。<br>単安定マルチバイブレータについて理解できる。<br>無安定マルチバイブレータについて理解できる。<br>差動増幅回路について理解できる。<br>カレントミラーについて理解できる。<br>カスコード接続について理解できる。<br>エミッタフォロアについて理解できる。            |
|    | 後期中間試験                                                                                                                         | 1  |                                                                                                                                                                                              |
| 後期 | DCアンプ(5)<br>DCアンプ(6)<br>12.発振回路<br>13.集積回路(1)<br>集積回路(2)<br>14.演算増幅回路(1)<br>演算増幅回路(2)<br>まとめ                                   | 14 | 電力増幅回路、A級、B級増幅回路について理解できる。<br>プッシュプル、C級、D級増幅回路について理解できる。<br>ハートレー発振回路、ピアス発振回路について理解できる。<br>集積回路の概要について理解できる。<br>集積回路のメリットについて理解できる。<br>演算増幅回路の動作、反転・非反転増幅を理解できる。<br>加算器、割り算器、対数指数変換回路を理解できる。 |
|    | 後期期末試験                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                              |

| 斗目名                                                                                                                                      |                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 学科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 電気システム工学科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                          | ディジタル回                                                                        | 路                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 学年•組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 英語名 Digital Principles & Ci                                                                                                              |                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 講義E・2単位・選択<br>通年・週2時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 当教員                                                                                                                                      | 野角 光治                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ディジタル(論理)技術は、ネットワーク機器やパソコン、ロボットなど身の回りの機械に数多く利用さいる。ここでは、初歩的なディジタル(論理)の定義から出発して、現在利用されている様々なディジ回路の設計技法を学習し、論理的思考の実際について学ぶ。<br>授業概要と<br>ねらい |                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 習上の<br>留意点                                                                                                                               | 講義の中における演習を各回毎着実に行うことが重要である。また、電子回路設計、計算機工学等の科目の基礎となるため、自ら設計を行うという観点で学習すると良い。 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 達目標                                                                                                                                      | 数と符号、組合せ論理回路、順序                                                               | <br>回路に                    | こついて理解し、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 設計できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ようになる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 学習•<br>:育目標                                                                                                                              | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                              | り養成                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>教科書</b>                                                                                                                               | 書名:ディジタル回路 著者:伊原充博、他 出版社:コロナ社                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 考書等                                                                                                                                      |                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 価方法                                                                                                                                      | 各期は各試験の平均とし、また、最終評価はこれらの平均を95%、内容確認チェックや課題などを5%基本として評価し、60点以上を合格とする。          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 授業内容                                                                                                                                     |                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                          | 授業項目                                                                          | 時間                         | We the account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 内容と達成目標 ニューニー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2.数体系、<br>3.数変換、<br>4.補数、符<br>5.符号体系                                                                                                     | 数変換<br>数の計算、補数<br>F号体系<br>K                                                   | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 数体系、数変換<br>数変換、数の言<br>補数、符号体系<br>符号体系を理解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 換を理解でき<br>∤算、補数を<br>系を理解でき<br>解できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 理解できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                          | 当 業は 習習 達 学育 女 考 価 ブ数数補符 製 で                                                  | 当教員                        | 当教員  ディジタル(論理)技術は、ネットワーク機、いる。ここでは、初歩的なディジタル(論理) 四路の設計技法を学習し、論理的思考の設計技法を学習し、論理的思考の設計を合い  講義の中における演習を各回毎着実に、科目の基礎となるため、自ら設計を行うと 習上の習意点  数と符号、組合せ論理回路、順序回路に 達目標  学習・ 育目標  書名:ディジタル回路  著者:伊原充付  教科書  各期は各試験の平均とし、また、最終評本として評価し、60点以上を合格とする。  技業項目 1.ガイダンス、数体系 本として評価し、60点以上を合格とする。  技業項目 1.ガイダンス、数体系 2.数体変換 2.数数変換 3.数数変換 2.3数数の計算、補数 2.3数体系 2.数件等分系 2.3数件等分系 2.35符号体系 2.56符号体系 2.56符号体系 2.56符号体系 2.56符号体系 2.56符号体系 2.56万号体系 2.56万分配 2.56万分配 2.56万分配 2.56万分配 2.56万元配 2.56万元 | 野角 光治  ディジタル(論理)技術は、ネットワーク機器やパソコン、ロいる。ここでは、初歩的なディジタル(論理)の定義から出。回路の設計技法を学習し、論理の思考の実際について連合いた機能回路の設計と解析を行なうことがでする。  講義の中における演習を各回毎着実に行うことが重要で科目の基礎となるため、自ら設計を行うという観点で学習習上の習意点  数と符号、組合せ論理回路、順序回路について理解し、差目標 書名:ディジタル回路 著者:伊原充博、他 出版が料書  書名:ディジタル回路 著者:伊原充博、他 出版が表書等  香期は各試験の平均とし、また、最終評価はこれらの平3本として評価し、60点以上を合格とする。  授業内容  授業項目 1.ガイダンス、数体系 2数体系、数変換。3数変換。数の計算、補数 1補数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、符号体系。2指数、2指数、2指数、2指数、2指数、2指数、2指数、2指数、2指数、2指数、 | 野角 光治  ディジタル(論理)技術は、ネットワーク機器やパソコン、ロボットなど身いる。ここでは、初歩的なディジタル(論理)の定義から出発して、現在回路の設計技法を学習し、論理の思考の実際について学ぶ。 論理ICを用いた機能回路の設計と解析を行なうことができるようになるしい  講義の中における演習を各回毎着実に行うことが重要である。また、科目の基礎となるため、自ら設計を行うという観点で学習すると良い、習音点  数と符号、組合せ論理回路、順序回路について理解し、設計できる。 達目標  参習・育目標 書名:ディジタル回路 著者:伊原充博、他 出版社:コロナ社  教科書  各期は各試験の平均とし、また、最終評価はこれらの平均を95%、内本として評価し、60点以上を合格とする。  授業内容 授業項目 時間 授業的  「授業項目 時間 授業的  「投業の容別を表現している。」  「投業の名別を表現している。」  「投業の名別を表現している。」  「投業の名別を表現している。」  「大力ダンス、数体系。 2 数体系、数変換を理解できる。 2 数体系、数変換を理解できる。 2 数な系、数変換を理解できる。 2 数な系、数変換を理解できる。 2 数な系、数変換を理解できる。 2 被条を理解できる。 2 被条系を理解できる。 6 行身体系を理解できる。 6 行身体系を理解できる。 7 行身体系 7 全球解できる。 7 行身体系を理解できる。 7 行身体系 7 全球解できる。 7 行身体系 7 全球解できる。 7 行身体系 7 全球解できる。 7 行身体系 7 全球解できる 7 行力体系 7 全球解できる 7 行体系 7 全球解できる 7 行体系 7 全球解できる 7 行力体系 7 全球 7 年間 7 年 |  |  |

|    | 7.ブール代数                                                                                                                                                                         | 2                                         | ブール代数を理解できる。                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前期中間試験                                                                                                                                                                          | 2                                         | ☆ IIカ ハノナン・ナナ、TII                                                                                                 |
| 前期 | <ul><li>8.ベン図、カルノーマップ</li><li>9.カルノーマップ</li><li>10.QM法</li><li>11.組合せ論理回路の基本<br/>組合せ論理回路の基本</li><li>12.応用論理回路<br/>応用論理回路</li><li>応用論理回路</li><li>応用論理回路</li><li>応用論理回路</li></ul> | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 簡略化技法を理解できる。<br>簡略化技法<br>簡略化技法<br>回路構成法を理解できる。<br>回路構成法<br>応用論理回路の動作を理解できる。<br>応用論理回路の動作<br>応用論理回路の動作             |
|    | 前期期末試験<br>前期期末試験の返却                                                                                                                                                             | 2                                         |                                                                                                                   |
|    | 13.応用論理回路<br>14.順序回路の基本<br>順序回路の基本<br>15.フリップフロップ<br>フリップフロップ、順序回路の解析<br>16.順序回路の解析<br>順序回路の解析                                                                                  | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2      | 応用論理回路の動作を理解できる。<br>非同期式順序回路の動作を理解できる。<br>非同期式順序回路の動作<br>基本順序回路の動作を理解できる。<br>基本順序回路の動作<br>順序回路の動作<br>順序回路の動作      |
|    | 後期中間試験                                                                                                                                                                          | 2                                         |                                                                                                                   |
| 後期 | 17.非同期式順序回路設計法<br>非同期式順序回路設計法<br>18.同期式順序回路設計法<br>同期式順序回路設計法<br>19.応用順序回路<br>20.エレクトロニクス技術<br>エレクトロニクス技術・総復習                                                                    | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2      | 非同期式順序回路設計法を理解できる。<br>非同期式順序回路設計法<br>同期式順序回路設計法<br>同期式順序回路設計法<br>応用順序回路を理解できる。<br>エレクトロニクス技術を理解できる。<br>エレクトロニクス技術 |
|    | 後期期末試験                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                   |
|    | 後期期末試験の返却                                                                                                                                                                       | 2                                         |                                                                                                                   |

| _                                                                                                    |             |                                                                                   |                           |                            |                                       | 1                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 科目名                                                                                                  |             | 総合科目B 環境ビジネ                                                                       | 、スコ、                      | ンテスト                       | 学科<br>学年•組                            | 全学科<br>3年~5年                                        |  |  |
| 英語名 Integrated Learning B Environmenta                                                               |             | l Busin                                                                           | ess Contest               | 開講形態                       | 実習E・1単位以上・選択<br>通年1週間(日8時間)以上         |                                                     |  |  |
|                                                                                                      | 旦当教員        | アドバイザー教員                                                                          |                           |                            |                                       |                                                     |  |  |
| ・学内で開催するコンテストに参加し、自らが本校在学中に修得した専門科目に関連する知識や治的な技術を応用し、身近な環境に関する課題に対して、解決するための方法の提案やツールの作行う. 授業概要と ねらい |             |                                                                                   |                           |                            |                                       |                                                     |  |  |
| 1                                                                                                    | 学習上の<br>留意点 | ・インターネット・書籍等を活用した組むことが望ましい。3年生は課題類休業集中して実施することも可能・関連科目:本科で学修した専門科・連携科目:2年生で学修した創造 | 4·5年生は選択<br>る.<br>知識や技術が前 | 学習の時間<br>が提となる.            | 5人や学年の異なる学生でチームを<br>で実施することを前提とするが, 夏 |                                                     |  |  |
| 至                                                                                                    | 削達目標        | ・チームでコンテストに参加すること<br>た専門に関する知識や技術を組合<br>により独創力や実践力を身に付ける                          | iせて,                      | 課題の解決方                     |                                       |                                                     |  |  |
| 孝                                                                                                    | 学習•<br>数育目標 | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊<br>3.国際的視野で社会に貢献できる                                              |                           |                            | 2.創造的で                                | で高度な実践的技術者の養成                                       |  |  |
|                                                                                                      | 教科書         |                                                                                   |                           |                            |                                       |                                                     |  |  |
| 参                                                                                                    | 参考書等        |                                                                                   |                           |                            |                                       |                                                     |  |  |
| コンテストの結果50%及び学修時評価方法                                                                                 |             |                                                                                   | ]50%を                     | 基に相当単位数                    | 数を決定する                                | 5.                                                  |  |  |
|                                                                                                      |             |                                                                                   | ž                         | 受業内容                       |                                       |                                                     |  |  |
| 授業項目                                                                                                 |             |                                                                                   | 時間                        |                            | 授業内                                   | 可容と達成目標                                             |  |  |
| 前                                                                                                    | 1. ガイダン     |                                                                                   | 2<br>以上                   | コンテストの主旨・内容説明, チーム編成を実施する。 |                                       |                                                     |  |  |
| 期                                                                                                    | 2. 調査・1     | 1                                                                                 | 8<br>以上                   | 用した調査を実                    | 尾施し, ②参                               | 理解し,①インターネット・書籍等活加者が専門科目で修得した汎用<br>に課題を解決するアイデアを出す. |  |  |

| 前期 | 3. 計画・提案または制作・検討      | 8以上     | ①課題の主旨に沿って、アイデアを組合せた解決方法をまとめたり、解決方法に基づいて解決するために提案する機器やツールを設計する。<br>②所定の効果が得られているかどうか検討し、効果が得られるように提案の修正を行う |
|----|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前期期末試験                |         |                                                                                                            |
|    | 4. コンテスト・評価           | 4<br>以上 | コンテストに参加し、自らの提案や作品のプレゼンテーションを行い、審査委員による評価を実施する。また、各自で取組全体のレポートをまとめて提出する                                    |
| 後  |                       |         |                                                                                                            |
| 期  | .Λυ +ΗΠ +ΗΠ -↓~¬-ΣΕΦΔ |         |                                                                                                            |
|    | 後期期末試験                |         |                                                                                                            |
| l  | İ                     | I       |                                                                                                            |

| 科目名                                                                                                    | 総合科目B 教材=                                                | シテン                                                                                                                             | 学科<br>学年•組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全学科<br>3年~5年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 英語名 Integrated Learning B Teaching M                                                                   |                                                          |                                                                                                                                 | Contest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 開講形態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 実習E・0.5-1単位程度・選択<br>通年1週間(日8時間)以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 旦当教員                                                                                                   | アドバイザー教員                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ・学内で開催するコンテストに参加し、自らが本校在学中に修得した専門科目に関連する知識的な技術を応用し、自ら参加した学内外の教育活動で使用する教材に関して、提案やツール行う。<br>授業概要と<br>ねらい |                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ≠習上の<br>留意点                                                                                            | 生でチームを組むことが望ましい。<br>提とするが、夏期休業集中して実施<br>・関連科目:本科で学修した専門和 | 3年生<br>施する<br><sup>科目の</sup>                                                                                                    | は課題学習, 4・<br>ことも可能である<br>知識や技術が前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5年生は選<br>う.<br>が提となる.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 削達目標                                                                                                   | ルを提案することにより独創力やま                                         | <b> 美践力</b>                                                                                                                     | を身に付けるとと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | もに,使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 者に対して教育効果があり魅力的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 学習•<br>始育目標                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.創造的で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | で高度な実践的技術者の養成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 教科書                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| \$考書等                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 平価方法                                                                                                   | コンテストの結果50%及び学修時間                                        | 引50%を                                                                                                                           | ・基に相当単位数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | めを決定する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 授業内容                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                        | 授業項目                                                     | 時間                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 授業内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 内容と達成目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 1. ガイダン                                                                                                | /ス                                                       | 2<br>以上                                                                                                                         | コンテストの主                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 月, チーム編成を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 2. 調査・1                                                                                                | <b>と画</b>                                                | 8<br>以上                                                                                                                         | ンパス等の課タ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | に課題を十分理解し、①体験教室・オープンキャ<br>課外活動への参加し、②参加者が専門科目で修<br>的な技術や知識を利用して課題を解決するアイテ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                        | 英当業ね資留資育教表近価名員選意目習目書方人の人の一人の1.一人の                        | 英語名 Integrated Learning B Teaching アドバイザー教員 アドバイザー教員 ・学内で開催するコンテストに参加的な技術を応用し、自ら参加したで行う. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 英語名 Integrated Learning B Teaching Material アドバイザー教員 アドバイザー教員 ・学内で開催するコンテストに参加し、自的な技術を応用し、自ら参加した学内外行う. ・体験教室・オープンキャンパス等の課タ生でチームを組むことが望ましい。3年生提とするが、夏期休業集中して実施する・関連科目:本科で学修した創造実習の・連携科目:2年生で学修した創造実習のいを提案することを通じて、個々いを提案することを通して教育力を・公教材を思案することを通して教育力を・公育目標 1.主体性と協調性をもつ人間性豊かな人名、国際的視野で社会に貢献できる技術を教科書 コンテストの結果50%及び学修時間50%をである。 コンテストの結果50%及び学修時間50%を 受害 コンテストの結果50%及び学修時間50%を 受害 コンテストの結果50%及び学修時間50%を します は 世界 できる技術を できる技術を します は まず できる は に まず できる は まず できる まず できる は まず できる は まず できる は まず と は まず できる は まず さん は まず できる は まず さん は まず と は まず できる は まず できる は まず さん は まず さん は まず できる は まず さん は まず さん は まず できる は まず さん | 英語名 Integrated Learning B Teaching Material Contest アドバイザー教員 アドバイザー教員 ・学内で開催するコンテストに参加し、自らが本校在学中的な技術を応用し、自ら参加した学内外の教育活動で使行う.  * 体験教室・オープンキャンパス等の課外活動への参加生でチームを組むことが望ましい。3年生は課題学習、4世とするが、夏期休業集中して実施することも可能である。 ・関連科目: 2年生で学修した専門科目の知識や技術が前・連携科目: 2年生で学修した創造実習の知識や技術ががいる提案することにより独創力や実践力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思案することを通して教育力を身に付けることがな教材を思索することを通して教育力を身に付けることが表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表 | 英語名 Integrated Learning B Teaching Material Contest 開講形態 アドバイザー教員 ・学内で開催するコンテストに参加し、自らが本校在学中に修得した的な技術を応用し、自ら参加した学内外の教育活動で使用する教材行う.  * 体験教室・オープンキャンパス等の課外活動への参加が必要となる生でチームを組むことが望ましい。3年生は課題学習、4・5年生は選提とするが、夏期休業集中して実施することも可能である。・連携科目:2年生で学修した創造実習の知識や技術が前提となる・連携科目:2年生で学修した創造実習の知識や技術が前提となる・連携科目:2年生で学修した創造実習の知識や技術が前提となる・必要することにより独創力や実践力を身に付けることが目標である。 * カーンテストに参加することを通して、個々が修得した一般に関する知りを提案することにより独創力や実践力を身に付けることが目標である。 * カーンテストに参加することを通して、個々が修得した一般に関する知りを提案することにより独創力や実践力を身に付けることが目標である。 * カーンテストの結果50%及び学修時間50%を基に相当単位数を決定する。 |  |  |

平成25年度シラバス

| 前期  | 3. 計画・提案または制作・検討 前期期末試験 | 8以上  | ①課題の主旨に沿って、アイデアを組合せた解決方法をまとめたり、解決方法に基づいて解決するために提案する機器やツールを設計する。 ②所定の効果が得られているかどうか検討し、効果が得られるように提案の修正を行う |
|-----|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 4. コンテスト・評価             | 4 以上 | コンテストに参加し、自らの提案や作品のプレゼンテーションを行い、審査委員による評価を実施する。また、各自で取組全体のレポートをまとめて提出する                                 |
| 後 期 | 後期期末試験                  |      |                                                                                                         |

|          |             |                                                                                             |                                    |                                                                                 | 1                                     |  |  |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |             | 総合科目B サービスラー                                                                                | ニング                                | 学科<br>学年•組                                                                      | 全学科<br>3年~5年                          |  |  |
|          |             | Integrated Learning B Service Lear                                                          | ning                               | 開講形態                                                                            | 実習E・0.5-1単位程度・選択<br>通年1週間(日8時間)以上     |  |  |
| 担        | 旦当教員        | アドバイザー教員                                                                                    |                                    |                                                                                 |                                       |  |  |
|          | 業概要とねらい     | 専門科目に関連する知識や汎用 ない関して、提案やツールの作成を                                                             |                                    |                                                                                 |                                       |  |  |
| 1        | 学習上の<br>留意点 | ・地元や被災地域等のボランティア活動チームを組むことが望ましい。3年生は設するが,夏期休業集中して実施すること・関連科目:本科で学修した専門科目の・連携科目:2年生で学修した創造実習 | 果題学習, 4・5年会<br>も可能である.<br>の知識や技術が育 | 生は選択学<br>前提となる.                                                                 |                                       |  |  |
| 至        | 削達目標        | ・コンテストに参加することを通じて、個ペルを提案することにより独創力や実践力通して人間力を身に付けることが目標で                                    | を身に付けるとと                           |                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
| 孝        | 学習•<br>数育目標 | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊かな。<br>3.国際的視野で社会に貢献できる技術                                                   |                                    |                                                                                 |                                       |  |  |
|          | 教科書         |                                                                                             |                                    |                                                                                 |                                       |  |  |
| 参        | \$考書等       |                                                                                             |                                    |                                                                                 |                                       |  |  |
| 音        | 平価方法        | コンテストの結果20%とレポート80%で評価                                                                      | 西する. 60点以上                         | で合格とす                                                                           | る.                                    |  |  |
|          |             | :                                                                                           | 授業内容                               |                                                                                 |                                       |  |  |
|          |             | 授業項目 時間                                                                                     |                                    | 授業内                                                                             | 内容と達成目標                               |  |  |
| 前        | 1. ガイダン     | 以上                                                                                          |                                    |                                                                                 | 月, チーム編成を実施する。                        |  |  |
| 2. 調査・分期 |             | E画 8<br>以上                                                                                  | ランティア活動                            | コンテスト毎に課題を十分理解し、①地元や被災地域等のランティア活動に参加し、②参加者が専門科目で修得した用的な技術や知識を利用して課題を解決するアイデアをす。 |                                       |  |  |

| 前期  | 3. 計画・提案または制作・検討 前期期末試験 | 8以上  | ①課題の主旨に沿って、アイデアを組合せた解決方法をまとめたり、解決方法に基づいて解決するために提案する機器やツールを設計する。 ②所定の効果が得られているかどうか検討し、効果が得られるように提案の修正を行う |
|-----|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 4. コンテスト・評価             | 4 以上 | コンテストに参加し、自らの提案や作品のプレゼンテーションを行い、審査委員による評価を実施する。また、各自で取組全体のレポートをまとめて提出する                                 |
| 後 期 | 後期期末試験                  |      |                                                                                                         |

| 要語名  Electrical Engineering Experiments IV  描字・週4時間  若生 一広、佐々木 典彦、今野 一条、野本 俊夫、山田 祥、矢入 聡  表書 一広、佐々木 典彦、今野 一条、野本 俊夫、山田 祥、矢入 聡  実験・実習による理論の検証を通じて知識を確実なものとし、技術者として必要を身につける。 クラスを3グループに分け、電子回路、応用物理、電気機器の各実験室において実験を行う。 授業内容には1グループの流れの例を示す。  高電圧機器や回転機器など不用意に扱うと大変危険な装置も取り扱うため、常に注意を忘らずに実験を行うと。 別定籍果や野郎、グラフ化しながら実験を行うこと。 レボートは実験 日から一週間以内に担当教員のチェックを受けること(指定日、締切等は担当教員の指定はよる)。  将来電気技術者として実務を行う上で必要な知識および技能を実験実習によって身につける。 到達目標  学習・教育目標  非典別できる能力、上生・自主的・継続的に新しい工業技術を理解し、デザインに応用展開できる能力、下生・自主的・継続的に新しい工業技術を学習する能力  放科書  ※考書等  提出されたを実験レポートを10点満点で評価し、合計点を100点満点に換算して60点以上を合格とする。レポート提出期限遅れは健度に応じて減点とし、末提出レポートが1つでもあると0点とする。  授業項目 時間 授業内容と達成目標  技業内容  授業項目 時間 授業内容と達成目標  1.論理演算回路  投業項目 時間 授業内容と達成目標  4. 為なんチャーよのまさまが専門できること。  8. スイッチ、リレー、タイマー、カウンタの基礎を説明できること。 | 科目名  | 话 電気工学実験 <b>I</b>                                 |                            |           |              |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------|--|--|
| 展生・原生の原生の関係を表現して、関係を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                   |                            |           | 間達形能         |                  |  |  |
| 世当教員  実験・実習による理論の検証を通じて知識を確実かものとし、技術者としての素養を身につける。 グラスを4グループに分け、電子回路、応用物理、電気機器の各実験室において実験を行う。 接業内容には1グループの流れの例を示す。  高電圧機器や回転機器など不用意に扱うと大変危険な装置も取り扱うため、常に注意を怠らずに実験を行うこと。 測定結果を整理、グラフ化しながら実験を行うこと。 レボートは実験目から一週間以内に担当教員のチェックを受けること(指定日、締切等は担当教員の指示による)。  将来電気技術者として実務を行う上で必要な知識および技能を実験実習によって身につける。  将来電気技術者として実務を行う上で必要な知識および技能を実験実習によって身につける。  「日本語により、記述・発表する能力、D-2・専門分野と周辺の工業技術を理解し、デザインに応用期限であるため、D-1・目か、継続的に新しい工業技術を学習する能力  応用物理実験指針書(仙台高等専門学校)ならびにプリントを用いて行う。  参考書等  「提出された各実験レボートを10点満点で評価し、合計点を100点満点に換算して60点以上を合格とする。レボート提出期限遅れは程度に応じて減点とし、本提出レボートが1つでもあると0点とする。  「投業項目 時間 接乗内容と達成目標 1.論理演算回路  「投業項目 時間 接乗内容と達成目標 1.論理演算回路を説明できること。 4. タイルチャートのまさもな初期できること。 4. タイルチャートのまさもな初期できること。                                                                    | 英語名  | Electrical Engineering Experin                    | riments IV                 |           | 用冊//>        | 通年•週4時間          |  |  |
| クラスを3グループに分け、電子回路、応用物理、電気機器の各乗験室において実験を行う。<br>授業内容には1グループの流れの例を示す。  高電圧機器や回転機器など不用意に扱うと大変危険な装置も取り扱うため、常に注意を怠らずに実験を行うこと。<br>過定結果を整理、グラフ化しながら実験を行うこと。<br>ルボードは実験目から一週間以内に担当教員のチェックを受けること(指定日、締切等は担当教員の指<br>電意点  将来電気技術者として実務を行う上で必要な知識および技能を実験実習によって身につける。  列達目標  学習・2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>(つ:日本語により、記述・発表する能力、D-2:専門分野と周辺の工業技術を理解し、デザインに応用展開できる能力、 E-1:自主的・継続的に新しい工業技術を学習する能力<br>応用物理実験指針書(仙台高等専門学校)ならびにプリントを用いて行う。  参考書等  提出された各実験レポートを10点満点で評価し、合計点を100点満点に換算して60点以上を合格とする。<br>が業内容<br>提出された各実験レポートを10点満点で評価し、合計点を200点満点に換算して60点以上を合格とする。<br>技業内容<br>接触の容と達成目標  1.論理演算回路  4 論理演算回路を説明できること。<br>8 スイッチ、リレー、タイマー、カウンタの基礎を説明できること。                                                                                                                               | 担当教  |                                                   | <b>你</b> 、里                | 予本 俊夫、山田  | 洋、矢入         | 聡                |  |  |
| を行うこと。<br>測定結果を整理、グラフ化しながら実験を行うこと。<br>レポートは実験目から一週間以内に担当教員のチェックを受けること(指定日、締切等は担当教員の指示による)。<br>将来電気技術者として実務を行う上で必要な知識および技能を実験実習によって身につける。<br>到達目標<br>学習・教育目標 日本語により、記述・発表する能力、D-2:専門分野と周辺の工業技術を理解し、デザインに応用展開できる能力、E-1:自主的・継続的に新しい工業技術を学習する能力<br>応用物理実験指針書(仙台高等専門学校)ならびにプリントを用いて行う。<br>参考書等<br>参考書等  提出された各実験レポートを10点満点で評価し、合計点を100点満点に換算して60点以上を合格とする。<br>が本書を考慮力、E-1:自主的・継続的に対しい工業技術を学習する能力<br>が上の方法を見から、E-1:自主の・継続的に対しい工業技術を学習する能力<br>が、中が担実験指針書(仙台高等専門学校)ならびにプリントを用いて行う。<br>参考書等  を考書等  を考書等  を考書等  提出された各実験レポートを10点満点で評価し、合計点を100点満点に換算して60点以上を合格とする。<br>を実内容と<br>を実内容と<br>を実内容と<br>を表示と<br>を表示と、<br>も、タイルチャートのそうまを発明できること。<br>4、タイルチャートのそうまを発明できること。                                                                                                       |      |                                                   |                            |           |              |                  |  |  |
| 登習・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | を行うこと。<br>測定結果を整理、グラフ化しながらま<br>の レポートは実験日から一週間以内に | しながら実験を行うこと。               |           |              |                  |  |  |
| Yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 到達目  |                                                   | で必                         | 要な知識および   | <b>技能を実験</b> | 実習によって身につける。     |  |  |
| 教科書   参考書等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | で C-1:日本語により、記述・発表する能                             | 也力、                        | * * * * * |              |                  |  |  |
| 提出された各実験レポートを10点満点で評価し、合計点を100点満点に換算して60点以上を合格とする。レポート提出期限遅れは程度に応じて減点とし、未提出レポートが1つでもあると0点とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教科書  |                                                   | 門学村                        | 交) ならびにプ! | リントを用い       | て行う。             |  |  |
| <ul> <li>評価方法 る。レポート提出期限遅れは程度に応じて減点とし、未提出レポートが1つでもあると0点とする。</li> <li>授業内容</li> <li>授業内容</li> <li>投業内容と達成目標</li> <li>1.論理演算回路 4 論理演算回路を説明できること。</li> <li>カウンタの基礎を説明できること。</li> <li>4 タイクチャートの考え方を説明できること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 参考書  | 等                                                 |                            |           |              |                  |  |  |
| 授業項目     時間     授業内容と達成目標       1.論理演算回路     4     論理演算回路を説明できること。       前     8     スイッチ、リレー、タイマー、カウンタの基礎を説明できること。       4     タイトチャートの考え方を説明できること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 評価方  |                                                   |                            |           |              |                  |  |  |
| 1.論理演算回路       4       論理演算回路を説明できること。         8       スイッチ、リレー、タイマー、カウンタの基礎を説明できること。         4       タイトチャートの考え方を説明できること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 授業内容                                              |                            |           |              |                  |  |  |
| 前 8 スイッチ、リレー、タイマー、カウンタの基礎を説明できること。<br>4 タイムチャートの孝々方を説明できること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 授業項目                                              | 授業内容と達成目標                  |           |              |                  |  |  |
| 1 タイトチャートの孝う方を説明できること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.論理 | 里演算回路                                             | 4                          | 論理演算回路    | を説明できる       | <u></u><br>5こと。  |  |  |
| 期 4 タイムチャートの考え方を説明できること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 前    |                                                   | 8                          | スイッチ、リレー  | ・、タイマー、      | カウンタの基礎を説明できること。 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 期    |                                                   | 4                          | タイムチャートの  | り考え方を訪       | <b></b>          |  |  |
| 4 PLC、マシンコントローラについて理解できること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                   | 4 PLC、マシンコントローラについて理解できること |           |              | ついて理解できること。      |  |  |

|   |                | 8 | 論理演算回路の入力について理解できること。    |
|---|----------------|---|--------------------------|
|   |                | 4 | 論理演算回路による動作について実証できること。  |
|   | 2.応用物理実験       | 4 | 金属と半導体の電気抵抗を理解できること。     |
|   | 2.//山/月7/24天湖大 | 4 | 電子線の偏向と回折を理解できること。       |
|   |                | 4 | 散射線のβ崩壊を理解できること。         |
| 前 |                |   |                          |
|   |                | 2 | 討論、レポート作成アドバイス。          |
| 期 |                | 4 | 回折格子を理解できること。            |
|   |                | 4 | レーザ光によるヤングの実験を理解できること。   |
|   |                | 4 | 金属線の剛性率を理解できること。         |
|   |                | 4 | 実験内容発表用スライド及び原稿を作成できること。 |
|   |                | 2 | パワーポイントにより実験内容を発表できること。  |
|   |                |   |                          |
|   | 3.直流機          | 1 | 始動法を説明できること。             |
|   |                | 3 | 速度制御を説明できること。            |
|   |                | 4 | 負荷特性を説明できること。            |
|   | 4.三相誘導電動機      | 1 | 巻線抵抗測定、無負荷特性を説明できること。    |
|   |                | 1 | 拘束試験を説明できること。            |
|   |                | 2 | 負荷特性を説明できること。            |
|   | 5.単相変圧器        | 1 | 効率試験を説明できること。            |
| 後 | 3. 平阳友/上面      |   | 無負荷試験を説明できること。           |
| 期 |                | 1 |                          |
|   |                | 2 | 短絡試験を説明できること。            |
|   | 6.パワーエレクトロニクス  | 4 | サイリスタを説明できること。           |
|   |                | 4 | 電力調整方法を説明できること。          |
|   | 7.電気工事士実習      | 4 | 複線図を説明できること。             |
|   |                | 4 | 電気工作物を製作できること。           |
|   |                |   |                          |
|   |                |   |                          |

| 科目名         | 電気回路Ⅱ                                    | I      |                 | 学科<br>学年•組     | 電気システム工学科<br>4年        |  |  |
|-------------|------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------------------|--|--|
|             | Electric Circuits I                      | <br>II |                 | 開講形態           | 講義AJ・1単位・必修<br>前期・週1時間 |  |  |
| 担当教員        | 若生 一広                                    |        |                 |                |                        |  |  |
| 授業概要と       |                                          |        |                 |                |                        |  |  |
| 学習上の<br>留意点 | これまで学んだ電気回路は自在に数)を確実に身につけること。            | こでき、   | 数学(微積分· <b></b> | <b>厅列他)、</b> 応 | 用数学(ラプラス変換・フーリエ級       |  |  |
| 到達目標        | 実際の計算には教科書などを参えめの方程式は立てられるようになる          |        | てよいが、どのよ        | うな問題につ         | ついても解が推測でき、解を得るた       |  |  |
| 学習·<br>教育目標 | 2.創造的で高度な実践的技術者の<br>D-1:専門分野に関する工業技術     |        |                 | ħ              |                        |  |  |
| 教科書         | 書名:続 電気回路の基礎(第2版)                        | 著者     | 者:西巻、下川、        | 奥村 発行          | 所:森北出版                 |  |  |
| 参考書等        | 書名:詳解 電気回路演習(上)、※ そのほか、必要に応じてプリン         |        |                 | 二郎             | 発行所:共立出版 など            |  |  |
| 評価方法        | 定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。<br>評価方法 |        |                 |                |                        |  |  |
|             | 授業内容                                     |        |                 |                |                        |  |  |
|             | 授業項目                                     | 時間     | 授業内容と達成目標       |                |                        |  |  |
| 1.電気回記      | 路の過渡現象                                   | 2      | 定常現象と過渡         | 度現象の区別         | 別が説明できる。               |  |  |
|             |                                          | 2      | 時定数の意味だ         | が説明できる         | 5.                     |  |  |
|             |                                          | 3      | 回路方程式を立         | 立てることが         | できる。                   |  |  |
|             |                                          | 2      | ラプラス変換の         | 計算ができ          | 3.<br>                 |  |  |

|   |           | 2 | RL・RC回路の充放電に関する計算ができる。 |
|---|-----------|---|------------------------|
|   |           | 2 | RLC回路の過渡現象を求めることができる。  |
|   |           | 2 | 正弦波電圧に対する応答を求めることができる。 |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
| 前 |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
| 期 |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   |           |   |                        |
|   | 前期定期試験    |   |                        |
|   | 前期定期試験の返却 | 1 |                        |
|   |           | l | I .                    |

| 科目名         | 科目名 電気回路IV                            |       |                  | 学科<br>学年•組    | 電気システム工学科4年            |  |  |
|-------------|---------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------------|--|--|
| 英語名         | Electric Circuits Γ                   | V     |                  | 開講形態          | 講義AJ·1単位·必修<br>後期·週1時間 |  |  |
| 担当教員        | 若生 一広                                 |       |                  |               |                        |  |  |
| 授業概要と       |                                       |       |                  |               |                        |  |  |
| 学習上の<br>留意点 | これまで学んだ電気回路は自在に数)を確実に身につけること。         | でき、   | 数学(微積分· <i>f</i> | <b>亍列他)、応</b> | 用数学(ラプラス変換・フーリエ級       |  |  |
| 到達目標        | 実際の計算には教科書などを参え<br>めの方程式は立てられるようになる   |       | てよいが、どのよ         | うな問題につ        | ついても解が推測でき、解を得るた       |  |  |
| 学習·<br>教育目標 | 2.創造的で高度な実践的技術者の<br>D-1:専門分野に関する工業技術を |       |                  | ħ             |                        |  |  |
| 教科書         | 書名:続電気回路の基礎(第2版)                      | 著者    | 皆:西巻、下川、         | 奥村 発行         | 所:森北出版                 |  |  |
| 参考書等        | 書名:詳解 電気回路演習(上)、※ そのほか、必要に応じてプリント     | , , , | 著者:大下眞<br>布する。   | 二郎            | 発行所:共立出版 など            |  |  |
| 評価方法        | 定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。 評価方法 |       |                  |               |                        |  |  |
|             |                                       |       | 受業内容             |               |                        |  |  |
|             | 授業項目                                  | 時間    | 授業内容と達成目標        |               | 内容と達成目標                |  |  |
| 1. 非正弦      | 波交流回路                                 | 3     |                  |               | 数展開することができる。           |  |  |
|             |                                       | 4     | 非正弦波交流。          | の実効値・で        | トずみ率等を求めることができる。<br>   |  |  |

|                  |           | 4 | 非正弦波起電力に対する電流・電力等を求めることができる。 |
|------------------|-----------|---|------------------------------|
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
| 後                |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
| <del>11</del> 11 |           |   |                              |
| 期                |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  |           |   |                              |
|                  | 後期定期試験    |   |                              |
|                  | 後期定期試験の返却 | 1 |                              |
|                  |           |   |                              |

|                                                                                                                  | T                                               |       |                                        |                                   | Т                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 科目名                                                                                                              | 電磁気学Ⅱ                                           |       |                                        | 学科<br>学年•組                        | 電気システム工学科<br>4年                  |  |  |
| 英語名 Electromagnetics II                                                                                          |                                                 | <br>I |                                        | 開講形態                              | 講義BJ・1単位・必修<br>前期・週2時間           |  |  |
| 担当教員                                                                                                             | 野角光治                                            |       |                                        |                                   |                                  |  |  |
| 「電磁気学」は「電気回路」とならんで、電気工学のあらゆる分野の基礎となる重要な科目であれば、3年次に学んだ真空中の静電気現象を発展させた媒質中の電気現象、磁界、電磁誘導、シスなどについて学ぶ。<br>投業概要と<br>ねらい |                                                 |       |                                        |                                   |                                  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                                                                                      | 履修においては、内容の「暗記」で<br>昨年の復習、微積分やベクトル解析<br>目に関係する。 |       |                                        |                                   | が解けることが求められる。物理や3。本科目は,電気関連の全ての科 |  |  |
| 到達目標                                                                                                             | 1.基本事項の概念について、正しい<br>2.学んだ範囲について、問題集(参          |       |                                        |                                   | こと。                              |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                                                                                      | 2.創造的で高度な実践的技術者の<br>D-1:専門分野に関する工業技術を           |       |                                        |                                   |                                  |  |  |
| 教科書                                                                                                              | 書名:基礎電磁気学 著者:山口                                 | ]昌-   | 一郎 発行所:                                | :電気学会                             |                                  |  |  |
| 参考書等                                                                                                             | 書名:電気磁気学演習[新訂版]                                 | 著     | 者:山村·北川                                | 発行所:                              | サイエンス社                           |  |  |
| 評価方法                                                                                                             | 定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。<br>評価方法        |       |                                        |                                   |                                  |  |  |
|                                                                                                                  | ı                                               | ž     | 受業内容                                   |                                   |                                  |  |  |
|                                                                                                                  | 授業項目                                            | 時間    | 授業内容と達成目標                              |                                   |                                  |  |  |
| 1.復習と確認<br>静電容量(1)<br>静電容量(2)<br>静電容量(3)<br>静電容量(4)<br>誘電体(1)<br>誘電体(2)                                          |                                                 |       | 静電容量の計<br>電気影像法に<br>静電容量,電に<br>誘電体の分極, | 算について<br>ついて理解<br>ご蓄えられる<br>電界につい |                                  |  |  |

| [] |                                                        | r  |                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前期中間試験                                                 | 2  |                                                                                                                 |
| 前  | 2.誘電体(3)                                               | 14 |                                                                                                                 |
|    | 誘電体(4)<br>誘電体(5)<br>誘電体(6)<br>誘電体(7)<br>3. 電流, 抵抗, 起電力 | 11 | 2種の誘電体の境界条件について理解できる。<br>誘電体中に蓄えられるエネルギーについて理解できる。<br>誘電体を挟むコンデンサ極板間に働く力について理解できる。<br>る。<br>電流,抵抗,起電力について理解できる。 |
| 期  | 3. 电流, 抵抗, 延电刀                                         |    | <b>電</b> 流, 抵抗, 起電力について理解できる。                                                                                   |
|    |                                                        |    |                                                                                                                 |
|    | 前期期末試験                                                 |    |                                                                                                                 |
|    | 前期期末試験の返却                                              | 2  | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                            |
| ш  |                                                        |    |                                                                                                                 |

|                                                         | Г                                                    | 1        |                                        | Г                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 科目名                                                     | 電磁気学III                                              |          | 学科<br>学年•組                             | 電気システム工学科<br>4年             |  |  |  |  |
| <br> <br>  英語名                                          | Electromagnetics III                                 |          | 開講形態                                   | 講義BJ·1単位·必修<br>後期·週2時間      |  |  |  |  |
| 担当教員                                                    | 野角光治                                                 |          |                                        |                             |  |  |  |  |
| 授業概要と                                                   |                                                      |          |                                        |                             |  |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                             | 履修においては、内容の「暗記」ではなく<br>昨年の復習、微積分やベクトル解析が自<br>目に関係する。 |          |                                        |                             |  |  |  |  |
| 到達目標                                                    | 1.基本事項の概念について、正しい用語<br>2.学んだ範囲について、問題集(参考書           |          |                                        | こと。                         |  |  |  |  |
| 学習·<br>教育目標                                             | 2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>D-1:専門分野に関する工業技術を理解            | する能力     |                                        |                             |  |  |  |  |
| 教科書                                                     | 書名:基礎電磁気学 著者:山口昌一                                    | 郎 発行所:   | 電気学会                                   |                             |  |  |  |  |
| 参考書等                                                    | 書名:電気磁気学演習[新訂版] 著者:山村・北川 発行所:サイエンス社 参考書等             |          |                                        |                             |  |  |  |  |
| 評価方法                                                    | 定期試験の合計点を100点満点で評価し                                  | 、60点以上を合 | ・格とする。                                 |                             |  |  |  |  |
| 授業内容                                                    |                                                      |          |                                        |                             |  |  |  |  |
|                                                         | 授業項目 時間                                              |          | 授業内                                    | 内容と達成目標                     |  |  |  |  |
| 1.復習と確電流,抵電流,抵磁界(1)<br>磁界(2)<br>磁界(3)<br>磁界(4)<br>磁界(5) | 抗,起電力                                                |          | ペアの右ね<br>の法則 I に<br>の法則 II<br>リ I について | はの法則について理解できる。<br>ついて理解できる。 |  |  |  |  |

| 後 | 後期中間試験                                                                                     | 2  |                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期 | 磁界(6) 2.電磁誘導(1) 電磁誘導(2) 電磁誘導(3) 3.インダクタンス(1) インダクタンス(2) インダクタンス(3) インダクタンス(4) 4.マクスウェルの方程式 | 14 | 磁界中の電流の受ける力について理解できる。ファラデーの法則について理解できる。磁界中を運動する導体に生じる起電力について理解できる。電気・機械エネルギー変換について理解できる。自己インダクタンスについて理解できる。相互インダクタンスについて理解できる。インダクタンスの計算例について理解できる。磁界に蓄えられるエネルギーについて理解できる。変位電流、波動方程式について理解できる。 |
|   | 後期期末試験<br>後期期末試験の返却                                                                        | 2  | 武験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                                                           |

| į                                                                                                    | 科目名                          | 電気工学演習                                                                                                       | П                                |                                                           | 学科<br>学年·組                                     | 電気システム工学科<br>4年        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--|--|
|                                                                                                      | <br>英語名                      | Electric Engineering Prac                                                                                    | ctice II                         |                                                           | 開講形態                                           | 演習EJ・1単位・必修<br>通年・週1時間 |  |  |
| 担                                                                                                    | 旦当教員                         | 山田 洋、佐々木 典彦、若生 一                                                                                             | 広                                |                                                           |                                                |                        |  |  |
| 第二種電気工事士、第三種電気主任技術者資格試験対応問題を解くこと、及び電磁気、電気電子回路、電気機器の幾分難しい問題を解くことにより、資格試験、就職、進学などに備える。<br>授業概要と<br>ねらい |                              |                                                                                                              |                                  |                                                           |                                                |                        |  |  |
| 1 .                                                                                                  | 全習上の<br>留意点                  | 資格試験対応問題に慣れること、及ましい。                                                                                         | 及び電                              | 気工学に関する                                                   | <b>á様々な分</b> 野                                 | 野の問題を解けるようになることが望      |  |  |
| 至                                                                                                    | 達目標                          | 電磁気、電気回路、電子回路、電気ができるようになること。                                                                                 | 気機器                              | の幾分高度な問                                                   | 問題にも適均                                         | 切な計算式を立て、それを解くこと       |  |  |
|                                                                                                      | 学習•<br>女育目標                  | 2.創造的で高度な実践的技術者の<br>D-1:専門分野に関する工業技術を<br>E-1:自主的・継続的に学習し、工業                                                  |                                  |                                                           |                                                |                        |  |  |
|                                                                                                      | 教科書                          | 書名:電気回路の基礎(第2版) 著者:西巻、森、荒井 発行所:森北出版<br>書名:続 電気回路の基礎(第2版) 著者:西巻、下川、奥村 発行所:森北出版<br>適宜プリントを使用する。                |                                  |                                                           |                                                |                        |  |  |
| 参                                                                                                    | \$考書等                        | 第二種電気工事士筆記試験, 第三種電気主任技術者試験に関する過去問集, 参考書など<br>書名: 電磁気学演習 著者: 山村・北川 発行所: サイエンス社                                |                                  |                                                           |                                                |                        |  |  |
| 上記の到達目標を評価基準とする。                                                                                     |                              |                                                                                                              | る。定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とす |                                                           |                                                |                        |  |  |
|                                                                                                      | 授業内容                         |                                                                                                              |                                  |                                                           |                                                |                        |  |  |
|                                                                                                      |                              | 授業項目                                                                                                         | 時間                               |                                                           | 授業内                                            | 内容と達成目標                |  |  |
| 前期                                                                                                   | 電気工事<br>電気工事<br>電気工事<br>電気工事 | 事士対応問題の演習(1)<br>事士対応問題の演習(2)<br>事士対応問題の演習(3)<br>事士対応問題の演習(4)<br>事士対応問題の演習(5)<br>事士対応問題の演習(6)<br>事士対応問題の演習(7) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1            | 電気基礎理論<br>配電理論が理解<br>電気工事材料<br>電気工事工具<br>計測器を説明<br>配線図を理解 | 解できること<br>できること。<br>を説明できる<br>を説明できる<br>できること。 | 。<br>5こと。              |  |  |

| 前期 | 2.電気主任技術者問題の演習(1)<br>電気主任技術者問題の演習(2)<br>電気主任技術者問題の演習(3)<br>電気主任技術者問題の演習(4)<br>電気主任技術者問題の演習(5)<br>電気主任技術者問題の演習(6)<br>電気主任技術者問題の演習(7)<br>電気主任技術者問題の演習(8) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1           | 電気回路の計算ができること。<br>電気理論の計算ができること。<br>電気計測の計算ができること。<br>トランジスタ回路が理解できること。<br>ダイオード回路が理解できること。<br>直流電動機の計算ができること。<br>変圧器の計算ができること。<br>電池の原理を説明できること。<br>電池の原理を説明できること。                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 後期 | 3.電磁気学演習(2)<br>電磁気学演習(3)<br>電磁気学演習(4)<br>4.電気回路演習                                                                                                      | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | ベクトルを理解し計算できる。<br>真空中の静電気を理解し計算できる。<br>真空中の静電気を理解し計算できる。<br>導体系と静電容量を理解し計算できる。<br>誘電体を理解し計算できる。<br>誘電体を理解し計算できる。<br>居LC回路の周波数特性を理解し計算できる。<br>直列共振と並列共振を理解し計算できる。<br>2端子対回路のマトリクスを理解し計算できる。<br>ス、Y、Fパラメータを理解し計算できる。 |
|    | 後期期末試験<br><br>後期期末試験の返却                                                                                                                                | 1                                         | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                                                                               |

| 科目名           | 解析学 [                                                              |           | 学科<br>学年·組  | 電気システム工学科<br>4年                                        |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|               |                                                                    |           | 88 3# TV 46 | 講義BJ・1単位・必修                                            |  |  |  |  |
| 英語名           | Analysis I                                                         |           | 開講形態        | 前期•週2時間                                                |  |  |  |  |
| 担当教員          | 松浦 將國                                                              |           |             |                                                        |  |  |  |  |
| 授業概要と         |                                                                    |           |             |                                                        |  |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点   | 物理学および工学の理論的組み立てを角利用する方法を学ぶ。そのため、これまででなく、自ら問題を解いてみること。             |           |             |                                                        |  |  |  |  |
| 到達目標          | 複素積分、留数などの基本事項が計算で問題集の60%を自力で解けるようになる。                             | きる。Caucyの | 積分定理が       | 理解できる。教科書の練習問題、                                        |  |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標   | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊かな人<br>2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>A-1:数学・自然科学を理解し、使いこなせ |           |             |                                                        |  |  |  |  |
| 教科書           | 書名:新訂 応用数学 著者:碓氷 久                                                 | 、他 発行     | 所:大日本図      | 書                                                      |  |  |  |  |
| 参考書等          | 参考書等                                                               |           |             |                                                        |  |  |  |  |
| 評価方法          | 定期試験の合計点を100点満点で評価し                                                | 、60点以上を合  | 格とする。       |                                                        |  |  |  |  |
|               |                                                                    |           |             |                                                        |  |  |  |  |
|               | 授業項目 時間                                                            |           | 授業内         |                                                        |  |  |  |  |
| 1.複素関数 (1)正則[ | <b>月数</b> 13                                                       | 本的な関数につ   | ついて実変勢      | 偏角、複素関数、正則関数等の基<br>数関数の場合と比較して理解する。<br>式、正則関数による写像、逆関数 |  |  |  |  |

| [ |           |    |                                                                       |
|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------|
|   |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   | 前期中間試験    | 1  |                                                                       |
| 前 | 前期中間試験の返却 | 1  | 問題の解説と正答の説明。                                                          |
|   | (2)積 分    | 14 | 複素積分、Cauchyの積分定理、Cauchyの積分表示を理解する。数列と級数、関数の展開、孤立特異点と留数、留数の定理を理解し計算する。 |
| 期 |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   |           |    |                                                                       |
|   | 前期期末試験    |    |                                                                       |
|   | 前期期末試験の返却 | 1  | 問題の解説と正答の説明。                                                          |
|   |           |    |                                                                       |

|             | _                                                                                          |      |                    |            |                                    |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|
| 科目名         | 解析学 II                                                                                     |      |                    | 学科<br>学年•組 | 電気システム工学科<br>4年                    |  |  |  |
| 英語名         | Analysis II                                                                                |      |                    | 開講形態       | 講義BJ・1単位・必修<br>後期・週2時間             |  |  |  |
| 担当教員        | 松浦 將國                                                                                      |      |                    |            |                                    |  |  |  |
| 授業概要と       | 機械工学、電気工学および物理学の分野で広く応用されているベクトル解析を学習する。応用上大切なGaussの定理、Stokesの定理まで意味を理解することと、その計算、技法を習得する。 |      |                    |            |                                    |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点 | 物理学および工学の理論的組み、利用する方法を学ぶ。そのため、、でなく、自ら問題を解いてみること                                            | これまつ |                    |            | に学んだ数学のすべての分野を<br>知識が必要となる。復習をするだけ |  |  |  |
| 到達目標        | 外積、勾配、発散、回転、線積分<br>練習問題、問題集の60%を自力で                                                        |      |                    | できる。Stol   | kesの定理が理解できる。教科書の                  |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標 | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊<br>2.創造的で高度な実践的技術者の<br>A-1:数学・自然科学を理解し、使                                  | の養成  |                    |            |                                    |  |  |  |
| 教科書         | 書名:新訂 応用数学 著者:4                                                                            | 碓氷 夕 | 久 他 発行             | 所:大日本図     | 以書                                 |  |  |  |
| 参考書等        | 参考書等                                                                                       |      |                    |            |                                    |  |  |  |
| 評価方法        | 定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。<br>西方法                                                    |      |                    |            |                                    |  |  |  |
|             | 授業内容                                                                                       |      |                    |            |                                    |  |  |  |
|             | 授業項目                                                                                       | 時間   |                    | 授業内        | 内容と達成目標                            |  |  |  |
|             | 2.ベクトル解析 (1)ベクトル関数                                                                         |      | 外積が計算でる<br>のベクトル関数 |            | レ関数の微分がわかる。 曲線、曲面<br>る。            |  |  |  |
| (2)スカラ      | ー場とベクトル場                                                                                   | 6    | 勾配、発散と回            | 転が計算で      | <i>で</i> きる。                       |  |  |  |
| 1           |                                                                                            |      | J                  |            |                                    |  |  |  |

| [ | [                   |        |                                                             |
|---|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|   |                     |        |                                                             |
| 後 | 後期中間試験<br>後期中間試験の返却 | 1<br>1 | 問題の解説と正答の説明。                                                |
|   | (3)線積分、面積分          | 14     | スカラー場とベクトル場の線積分、面積分が計算できる。、グリーンの定理、ガウスの発散定理、ストークスの定理が理解できる。 |
| 期 |                     |        |                                                             |
|   |                     |        |                                                             |
|   |                     |        |                                                             |
|   |                     |        |                                                             |
|   | 後期期末試験<br>後期期末試験の返却 | 1      | 問題の解説と正答の説明。                                                |

|                                                |                                                                                            |                                      |                                                                        | かれる                                     | 全学科                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 科目名                                            | 工業倫理                                                                                       |                                      |                                                                        | 学科<br>学年•組                              | 4年                         |  |  |  |  |
| 英語名 Ethics of Engineering                      |                                                                                            |                                      |                                                                        | 開講形態                                    | 講義/演習B*J・1単位・必修<br>後期・週2時間 |  |  |  |  |
| 英語名                                            |                                                                                            |                                      |                                                                        |                                         | 发射· 20 时间                  |  |  |  |  |
| 担当教員                                           | 佐藤(安), 渋谷, PM:松谷, PE:中村, PS:葛原, PA:小林<br>当教員                                               |                                      |                                                                        |                                         |                            |  |  |  |  |
| 授業概要と                                          |                                                                                            |                                      |                                                                        |                                         |                            |  |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                    |                                                                                            |                                      |                                                                        |                                         |                            |  |  |  |  |
| 到達目標                                           | 1.技術者が特に倫理を要求される<br>を選択し、多様な方法を見つける。<br>2.工業に限らず視野を広く、相手の                                  | ことがつ                                 | できる.                                                                   |                                         | たは責任者としての自律的な行動できる.        |  |  |  |  |
| 学習·<br>教育目標                                    | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊                                                                           | かな人                                  | 、材の養成                                                                  |                                         |                            |  |  |  |  |
| 教科書                                            | 書名:初めての工業倫理 著者:                                                                            | 斉藤,                                  | 坂下 発行所                                                                 | :昭和堂,                                   | および プリント                   |  |  |  |  |
| 参考書等                                           | 書名:技術者の倫理入門 著者:杉本,高城 発行所:丸善<br>参考書等                                                        |                                      |                                                                        |                                         |                            |  |  |  |  |
| 評価方法                                           | 課題レポート(40%)と討議と発表の                                                                         | 内容(6                                 | 0%)を総合して評                                                              | が価する.                                   |                            |  |  |  |  |
|                                                | 授業内容                                                                                       |                                      |                                                                        |                                         |                            |  |  |  |  |
|                                                |                                                                                            | 時間                                   |                                                                        | 授業内                                     | <br>対容と達成目標                |  |  |  |  |
| 1.倫理学と<br>1.倫理学と<br>1.倫理学と<br>2.技術者と<br>2.技術者と | とは何か(1)<br>とは何か(2)<br>とは何か(3)<br>とは何か(4)<br>とは何か(1)技術者とは<br>とは何か(2)在り方,(3)倫理規範<br>支術者と倫理問題 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 全学生対象:依<br>倫理学的問題<br>倫理額的問題<br>倫理額的問題<br>全学生対象:没<br>技術者としての<br>企業の中で技行 | 自由意志,<br>義務,提言<br>人格等の版<br>谷「技術者<br>心構え | 自律<br>言命法<br>問題<br>とは何か」   |  |  |  |  |

|     | 3.企業の技術者と倫理問題                                  | 2      | 直面する倫理問題の例題                   |
|-----|------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
| 後   |                                                |        |                               |
|     | 3.企業の技術者と倫理問題                                  | 2      | 技術者としての心構え                    |
|     | 4.各専門に関する事例(1)表現の基礎知識<br>4.各専門に関する事例(1)表現の基礎知識 | 2<br>2 | 各学科別授業:各学科教員<br>各学科事例に学ぶ      |
|     | 4.各専門に関する事例(2)一般常識と専門5.事例によるディベートと発表           | 2<br>2 | レポート作成と討論 事例検索                |
| 期   | 5.事例によるディベートと発表                                | 2      | レポート、討議                       |
| ,,, | 5.事例によるディベートと発表<br>5.事例によるディベートと発表             | 2<br>2 | 調査,発表準備<br>発表(ポスター形式)あるいは報告など |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     |                                                |        |                               |
|     | 後期期末試験                                         |        |                               |
|     | 後期期末試験の返却                                      | 2      | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明.          |
|     |                                                |        |                               |

| ;                                                                                                                                      | 科目名         | 総合セミナー                                                     | _                                                                    | 学科<br>学年•組              | 電気システム工学科<br>4年                    |                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|
|                                                                                                                                        | 英語名         | Graduation Thesi                                           | is                                                                   |                         | 開講形態                               | 実習EJ・2単位・必修<br>通年・週2時間 |  |  |
| 担                                                                                                                                      | 旦当教員        | 電気システム工学科全教員、総合                                            | 系など全科関連                                                              | <br>教員                  |                                    |                        |  |  |
| 各専門分野を指導する担当教員のもと、各自がテーマを選択し、専門の研究を行う。また、イマにおける問題点を発見し、それを解決する方法を指導教員とのディスカッション(対話)の中しながら、科学する姿勢(科学的工学的方法論および技術や智恵、表現方法)を習得する。投業概要とねらい |             |                                                            |                                                                      |                         |                                    | ィスカッション(対話)の中で見い出      |  |  |
|                                                                                                                                        | 学習上の<br>留意点 | 自らが見いだした問題点や指導教員とのディスカッションの内容は全てノートに記録し、5年次の卒業研究へ発展させること。  |                                                                      |                         |                                    |                        |  |  |
| 至                                                                                                                                      | 削達目標        | 選択したテーマに積極的に取り組つける。4年次に行ったことをまとめ                           |                                                                      |                         |                                    |                        |  |  |
|                                                                                                                                        | 学習•<br>始育目標 | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊<br>3.国際的視野で社会に貢献できる<br>C-1:日本語により、記述・発表する |                                                                      |                         |                                    |                        |  |  |
|                                                                                                                                        | 教科書         | 担当教員と相談し、指示を受けること。                                         |                                                                      |                         |                                    |                        |  |  |
| 参                                                                                                                                      | \$考書等       |                                                            |                                                                      |                         |                                    |                        |  |  |
| 言                                                                                                                                      | 平価方法        |                                                            | :年末の発表における、発表内容50%、レジュメ30%(以上全教員による)、学生からの相互評価20%の総評価とし、60点以上を合格とする。 |                         |                                    |                        |  |  |
|                                                                                                                                        | 授業内容        |                                                            |                                                                      |                         |                                    |                        |  |  |
|                                                                                                                                        | 授業項目        |                                                            |                                                                      |                         | 授業内                                | 内容と達成目標                |  |  |
| 前期                                                                                                                                     | 1.第4学年      | F担任主導で研究室配属を決める                                            |                                                                      | 中村 制<br>野角 光<br>佐藤(隆) 情 | ラズマ理工:<br>- 導体デバイ<br> 御工学<br>: 半導体 | ス・集積回路                 |  |  |

山田 電力・電磁応用 佐藤(拓) 生体電磁通信工学 音響工学 矢入 2.自分の研究テーマを指導教員と相談して 高専祭専門展示に取り組むテーマを決定し、準備をする。 企画決定する。 自分の研究テーマを決定する。 3.高専祭専門展示の準備 本人はもちろん、高専生・高校生・中学生などの来校者に分 かり易く、面白い、楽しめるテーマを選び、必要物品の購入か ら計画をきちんと立てられる。 前 期 4.高専祭専門展示の開催 積極的に取り組むことができる。 5. 高専祭における取り組みを生かし、自分 ・テーマに沿った実験を計画する。 の研究テーマに取り組む ・必要な情報を収集する。 ・実験データを整理し、考察する。 ・結論を導き、次の実験を計画する。 ・上記を繰り返し、最終結論を導く。 6.総合セミナー報告書作成 研究の進捗状況と今後の展望をまとめられる。 7.総合セミナー発表会 4年次に行ったことのまとめを発表できる。 期

| 科目名                                | 電気機器Ⅱ                                                             |          |                             | 学科<br>学年•組 | 電気システム工学科<br>4年        |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|------------------------|--|--|--|
| <br> <br>  英語名                     | Electrical Equipmen                                               | <br>t II |                             | 開講形態       | 講義BJ・1単位・必修<br>前期・週2時間 |  |  |  |
| 担当教員                               | 山田 洋                                                              |          |                             |            |                        |  |  |  |
| 授業概要と                              |                                                                   |          |                             |            |                        |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点                        | ,                                                                 |          |                             |            |                        |  |  |  |
| 到達目標                               | これらの電気機器の、動作原理、特性などの基本的事項を理解し説明できるとともに、関連した基本的な計算問題が解けること。        |          |                             |            |                        |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標                        | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                  | )養成      |                             |            |                        |  |  |  |
| 教科書                                | 書名:電気機器工学 著者:前                                                    | 田勉       | ,新谷 邦弘                      | 発行:コロ      | ナ社                     |  |  |  |
| 参考書等                               | 書名:最新電気機器入門 著者:深尾正/監修 発行所:実教出版 参考書等                               |          |                             |            |                        |  |  |  |
| 評価方法                               | 中間試験50%、期末試験50%の割合で評価を行い、60点以上で合格とする。ただし、定期試験はいずれも60点以上の評価が必要である。 |          |                             |            |                        |  |  |  |
|                                    | 授業内容                                                              |          |                             |            |                        |  |  |  |
|                                    | 授業項目                                                              |          | 授業内                         | 内容と達成目標    |                        |  |  |  |
| 1.三相交流の基礎<br>回転磁界の基礎<br>三相誘導電動機の原理 |                                                                   |          | 三相交流の基礎<br>回転磁界の発<br>三相誘導電動 | 生方法を説      | 明できること                 |  |  |  |
|                                    |                                                                   |          |                             |            |                        |  |  |  |

|    | 三相誘導電動機の構造<br>三相誘導電動機の理論<br>三相誘導電動機の等価回路<br>三相誘導電動機のトルク                                         | 2<br>2<br>2<br>2                                         | 三相誘導電動機の構造を説明できること<br>三相誘導電動機の理論を計算できること<br>三相誘導電動機の等価回路を計算できること<br>三相誘導電動機のトルクを計算できること                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期 | 前期中間試験  2.三相誘導電動機の効率 三相誘導電動機の出力特性 三相誘導電動機の始動方法 三相同期機の原理 三相同期機の構造 三相同期機の等価回路 三相同期機の等性 三相同期機の運転方法 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 三相誘導電動機の効率を計算できること<br>三相誘導電動機の出力特性を説明できること<br>三相誘導電動機の始動方法を説明できること<br>三相同期機の原理を説明できること<br>三相同期機の等価回路を計算できること<br>三相同期機の等性を計算できること<br>三相同期機のできること<br>三相同期機の運転方法を説明できること |
|    | <br>前期期末試験                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                       |
|    | 前期期末試験の返却                                                                                       | 1                                                        | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                                  |

| 科目名電気計測Ⅱ                                         |                                                  | I                                                   |                        | 学科 学年・組 | 電気システム工学科<br>4年        |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|--|--|
| <b>学</b>                                         | 語名 Electric Measuremen                           |                                                     |                        | 開講形態    | 講義EJ・1単位・選択<br>後期・週2時間 |  |  |
| 英語名<br>担当教員                                      | 古瀬 則夫                                            | 111                                                 |                        |         | CAN COMPA              |  |  |
| 授業概要とねらい                                         |                                                  |                                                     |                        |         |                        |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                      |                                                  |                                                     |                        |         |                        |  |  |
| 到達目標                                             | 誤差や精度、SI単位、標準器の原を設計することができること。                   | 運を理                                                 | 理解し、電圧、電               | 流の測定に   | ついて状況に応じた計測システム        |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                      | 2.創造的で高度な実践的技術者のA-2:情報技術を理解し、応用展D-1:専門分野に関する工業技術 | 開でき                                                 | る能力                    |         |                        |  |  |
| 教科書                                              | 書名:電気•電子計測 著者                                    | :阿部                                                 | 武雄   発行                | 所:森北出   | 版                      |  |  |
| 参考書等                                             | 参考書等                                             |                                                     |                        |         |                        |  |  |
| 上記の到達目標を評価基準とする。定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。 |                                                  |                                                     |                        |         |                        |  |  |
| 授業内容                                             |                                                  |                                                     |                        |         |                        |  |  |
| 授業項目                                             |                                                  | 時間                                                  | 授業内容と達成目標              |         | 内容と達成目標                |  |  |
| 1. 電流、                                           | 1. 電流、電圧の測定                                      |                                                     | 大、小電流、電圧の測定法を分類、説明できる。 |         | <b>を分類、説明できる。</b>      |  |  |
| 2. 抵抗器                                           | の分類                                              | 2                                                   | 抵抗値により抵                | 抗器を分類   | <b>草できる。</b>           |  |  |
| 3. 抵抗の<br>3.1. 中位                                |                                                  | 3 電圧降下法により抵抗値を計算でき、回路計(テスター)と<br>ホイートストンブリッジを説明できる。 |                        |         |                        |  |  |

|   | 3.2. 低抵抗<br>3.3. 高抵抗<br>3.4. 接地抵抗               | 1<br>1<br>1 | ケルビンダブルブリッジ法により低抵抗を計算できる。<br>環状絶縁法により高抵抗を計算できる。<br>三電極法により接地抵抗を計算できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4. インピーダンスの測定                                   | 4           | 各種交流ブリッジによりインピーダンスを計算できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 後 |                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 5. 直流電力の測定                                      | 2           | 電流計と電圧計により直流電力を計算できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 6. 交流電力<br>6.1. 交流電力の測定<br>6.2. 三相電力、無効電力、力率の測定 | 2<br>1      | 3電圧計法と3電流計法により交流電力を計算できる。<br>三相電力、無効電力、力率を説明できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 期 | 7. マイクロ波電力の測定                                   | 1           | マイクロ波電力の測定法を説明できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 8. 磁束、磁界の測定                                     | 4           | 磁針による方法とサーチコイル、ホール素子、核磁気共鳴吸<br>により磁束や磁界の強さを計算できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 9. 磁化特性と鉄損                                      | 2           | 磁化特性(曲線)と鉄損の測定法を説明できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 10. 波形、周波数の測定                                   | 1           | 波形と周波数の測定法を説明できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 11. 雑音の測定                                       | 2           | 雑音の定義と種類を説明でき、雑音を測定できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 後期期末試験                                          |             | S North Sales what I North State of the Stat |
|   | 後期期末試験の返却                                       | 2           | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 科目名         | 計算機工学                                                                    | <u> </u> |                     | 学科<br>学年•組                  | 電気システム工学科<br>4年                 |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>並</b>    | Committee Empire                                                         |          |                     | 開講形態                        | 講義BJ・1単位・選択<br>前期・週2時間          |  |  |
| 英語名         | Computer Engineer                                                        | ing      |                     |                             | 的第三人称形成                         |  |  |
| 担当教員        | 佐藤 隆                                                                     |          |                     |                             |                                 |  |  |
| 授業概要と       |                                                                          |          |                     |                             |                                 |  |  |
| 学習上の<br>留意点 |                                                                          |          |                     |                             |                                 |  |  |
| 到達目標        | (1) ノイマン型計算機の特徴・構成、および、CPUの内部構成を説明できる。<br>(2) ワイヤードロジック方式の命令デコーダの設計ができる。 |          |                     |                             |                                 |  |  |
| 学習•<br>教育目標 | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊<br>D-1:専門分野に関する工業技術を                                    |          |                     | カ                           |                                 |  |  |
| 教科書         | 書名:図解コンピュータアーキテク                                                         | チャ入      | .門 著者:堀村            | 挂太郎 発                       | 行所:森北出版                         |  |  |
| 参考書等        | 必要に応じてプリントを配布する。<br>書名:CPUの創りかた 著者:渡波 郁 発行所:毎日コミュニケーションズ                 |          |                     |                             |                                 |  |  |
| 評価方法        | 定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。 評価方法                                    |          |                     |                             |                                 |  |  |
| 授業内容        |                                                                          |          |                     |                             |                                 |  |  |
|             | 授業項目                                                                     | 時間       |                     | 授業内                         | <b>内容と達成目標</b>                  |  |  |
| 1.基本アーキテクチャ |                                                                          |          | 計算機の5大装<br>CPUの構成、フ | を置を説明て<br>フォン・ノイマ<br>ブラムカウン | ンのボトルネックが理解できる。<br>タ、ALUを説明できる。 |  |  |

|   | 2.命令セットアーキテクチャ | 8 | 命令語、オペコード、オペランドを理解できる。<br>機械語命令、ニーモニックコードを理解できる。<br>命令セットを理解できる。<br>有効アドレス、即値・直接・間接アドレッシングを説明できる。<br>アセンブリ言語プログラミングができる。            |
|---|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 | 前期中間試験         | 1 |                                                                                                                                     |
| 削 | 前期中間試験の返却      | 1 |                                                                                                                                     |
| 期 | 3.制御アーキテクチャ    | 8 | 命令デコーダ、制御情報を理解できる。<br>ワイヤードロジック制御方式、CISCとRISCを説明できる。<br>モデル計算機を理解できる。<br>簡易デコーダの設計ができる。<br>拡張簡易デコーダの設計ができる。<br>マイクロプログラム制御方式を説明できる。 |
|   | 4.メモリアーキテクチャ   | 6 | メモリ階層、ICメモリ、RAM、ROMを理解できる。<br>SRAM、DRAM、バイポーラ、MOSを説明できる。<br>SRAM、DRAMメモリセルの回路構成を理解できる。                                              |
|   | 前期期末試験         |   |                                                                                                                                     |
|   | 前期期末試験の返却      | 1 |                                                                                                                                     |

|                                                      | 1                                                                                                                   |              |            |                                       | I                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 科目名                                                  | , 2, 4, 113, 114                                                                                                    |              |            | 学科<br>学年•組                            | 電気システム工学科<br>4年                                                        |  |  |
| <br>英語名                                              |                                                                                                                     |              |            | 開講形態                                  | 講義BJ・1単位・選択<br>後期・週2時間                                                 |  |  |
| 担当教員                                                 | 佐藤 隆、矢入 聡                                                                                                           |              |            |                                       |                                                                        |  |  |
| 授業概要と                                                |                                                                                                                     |              |            |                                       |                                                                        |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                          |                                                                                                                     |              |            |                                       |                                                                        |  |  |
| 到達目標                                                 | (1) 組み込みシステムにおける、マイコンの用途を説明できる。<br>(2) ハードウェア記述言語を用いて、仕様通り動作するディジタル回路が設計できる。<br>(3) 実習内容を報告書にまとめ、プレゼンテーションすることができる。 |              |            |                                       |                                                                        |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                          | 2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>D-1:専門分野に関する工業技術を理解し、応用する能力                                                                   |              |            |                                       |                                                                        |  |  |
| 教科書                                                  | 配布プリント                                                                                                              |              |            |                                       |                                                                        |  |  |
| 参考書等                                                 | 書名:マイコントレーナ・トレーニングマニュアル 著者:河内 浄 発行所:(株)河内研究所 書名:図解VHDL実習[第2版] -ゼロからわかるハードウェア記述言語- 著者:堀桂太郎 発行所:森北出版                  |              |            |                                       |                                                                        |  |  |
| 評価方法                                                 | 実習プレゼンテーション(40%)と、実                                                                                                 | <b>ミ習報</b> 行 | 告書の内容(60%) | で評価し、(                                | 60点以上を合格とする。                                                           |  |  |
|                                                      | 1                                                                                                                   | ž            | 受業内容       |                                       |                                                                        |  |  |
|                                                      | 授業項目                                                                                                                | 時間           | 授業内容と達成目標  |                                       |                                                                        |  |  |
| 2.ハードウェア記述言語(以下、HDL)概要       4       HDL         プログ |                                                                                                                     |              |            | ングを理解*<br>・イコンの命・<br>兑明できる。<br>デバイス(C | について説明できる。<br>できる。<br>令セットを理解できる。<br>PLD/FPGA)について説明できる。<br>ト手法を説明できる。 |  |  |

| 後 | 3.マイコン組み込み周辺技術実習                                                          | 12 | レジスタの意味を説明できる。<br>入力ポートと出力ポートを理解できる。<br>I/Oポートの入出力モードの指定を理解できる。<br>アセンブリ言語プログラミングができる。<br>アナログ・ディジタル変換、およびディジタル・アナログ変換を<br>説明できる。<br>ステッピングモータの制御方法を説明できる。<br>実習内容を報告書にまとめることができる。<br>実習内容をプレゼンテーションできる。           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期 | 4.HDLによるディジタル回路設計実習                                                       | 12 | HDLの「動作記述」と「構造記述」の違いを理解できる。<br>HDLにより組み合わせ論理回路(4ビットALU、デコーダ)を設計できる。<br>HDLにより順序回路(フリップフロップ、レジスタ、カウンタ)を設計できる。<br>設計した回路の動作をシミュレーションにより確認できる。<br>設計した回路の動作を実機により確認できる。<br>実習内容を報告書にまとめることができる。<br>実習内容をプレゼンテーションできる。 |
|   | ※上記3.および4.の実習は、クラスを2つに分けて並列に進めてゆき、学期の前半と後半とで入れ替える。実習、プレゼンテーションは2人1組でおこなう。 |    |                                                                                                                                                                                                                    |

| 科目名                                                                                     | 通信工学                                                                                                                                                   | I       |                                                                 | 学科<br>学年•組                           | 電気システム工学科<br>4年        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| 英語名                                                                                     | Communication Engine                                                                                                                                   | ering I |                                                                 | 開講形態                                 | 講義BJ・1単位・選択<br>後期・週2時間 |  |  |  |  |
| 担当教員                                                                                    | 野角 光治                                                                                                                                                  |         |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
| 授業概要とねらい                                                                                | 通信技術の発達は人間社会の発達基盤となっており、近年特に急発達するIT技術革新は目を見張るものがある。この講義では、通信の意味とそのために人が用いてきた手法、通信における基本技術の理解と情報交換技術、大量伝送技術について学ぶ。電話、ラジオ、TVなどの現在利用している技術をイメージしながら理解しよう。 |         |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
| 学習上の留意点                                                                                 | 発達の歴史と技術の進歩を理解しながら習得すると良い。本科目は、情報論や符号論、現在利用している通信システム網に関連した科目である。コードや取り決めなどの知るべきものと各種計算などの理解するものに大別できることを                                              |         |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
| 到達目標                                                                                    | 通信の歴史と意味を知り、情報伝送における各種技術について理解する。                                                                                                                      |         |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                                                             | 2.創造的で高度な実践的技術者の                                                                                                                                       | 養成      |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
| 教科書                                                                                     | 書名:通信工学概論[第3版] 著                                                                                                                                       | 香者:□    | 山下不二雄、中社                                                        | 申隆清、中海                               | 津原克己 発行所:森北出版          |  |  |  |  |
| 参考書等                                                                                    | 参考書等                                                                                                                                                   |         |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
| 評価方法                                                                                    | を期は各試験の平均で、また、最終評価はこれらの平均を95%、内容確認チェックや授業内課題を5%を<br>評価方法 基本として評価し、60点以上を合格とする                                                                          |         |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
|                                                                                         | 授業内容                                                                                                                                                   |         |                                                                 |                                      |                        |  |  |  |  |
|                                                                                         | 授業項目                                                                                                                                                   | 時間      |                                                                 | 授業内                                  | 内容と達成目標                |  |  |  |  |
| 1.ガイダンス、2.通信の歴史<br>通信の歴史<br>3.技術の発達と応用<br>4.情報の取り扱い<br>情報の取り扱い、5.情報量<br>6.エントロピー、固定電話技術 |                                                                                                                                                        |         | 通信の歴史を現<br>通信の歴史を現<br>技術の発達と応<br>情報の取り扱い<br>情報の取り扱い<br>エントロピー、固 | 里解できる。<br>5用を理解で<br>いを理解でき<br>い、情報量を | ·る。                    |  |  |  |  |

| 1511 | 後期中間試験                                                                    | 2                                    |                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 後期   | 後期期末試験の返却 7.移動体通信技術 8.放送技術 9.衛星通信とシステム 10. 符号化法 11.信号とノイズ,メディアの整合 12.振幅変調 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 携帯電話とその技術について理解できる。<br>地上ディジタル放送技術について理解できる。<br>衛星通信とそのシステムについて理解できる。<br>符号化法について理解できる。<br>周期関数,信号とノイズ,メディア整合について理解できる。<br>振幅変調について理解できる。 |
|      | 後期期末試験                                                                    |                                      |                                                                                                                                           |
|      | 後期期末試験の返却                                                                 | 2                                    |                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                   |                                          | I                                                                                            |                                 |                            |                                            | T                      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| :                                                                                                                                 | 科目名                                      | 電子物性                                                                                         |                                 |                            | 学科<br>学年•組                                 | 電気システム工学科<br>4年        |  |  |  |
|                                                                                                                                   | <br>英語名                                  | Physical Electroni                                                                           | cs                              |                            | 開講形態                                       | 講義BJ・1単位・選択<br>通年・週1時間 |  |  |  |
|                                                                                                                                   | 旦当教員                                     | 佐々木典彦                                                                                        |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                   | :業概要と<br>ねらい                             | 電界・磁界(真空)中、原子・分子内、気体中や固体中の電子の振る舞いを理解することにより、電子が関与する物理(電子物性)の基礎を学ぶ。                           |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
| 1                                                                                                                                 | 学習上 <i>の</i><br>留意点                      |                                                                                              |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
| 至                                                                                                                                 | 闯達目標                                     | 1. 電磁界中の荷電粒子の特徴的な諸量を理解し、運動の様子を説明できる<br>2. 原子・分子内の電子の運動について説明できる<br>3. 気体内、固体内の電子の状態について説明できる |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
| 孝                                                                                                                                 | 学習•<br>数育目標                              | 2.創造的で高度な実践的技術者の<br>D-1:専門分野に関する工業技術                                                         |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                   | 教科書                                      |                                                                                              |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
| 参                                                                                                                                 | 書名:電子物性の基礎とその応用 著者:下村 武 発行所:コロナ社<br>参考書等 |                                                                                              |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
| 音                                                                                                                                 | 定期試験の合計点を100点満点で評価し、60点以上を合格とする。<br>評価方法 |                                                                                              |                                 |                            |                                            |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                   |                                          |                                                                                              |                                 | 受業内容                       |                                            |                        |  |  |  |
| 授業項目                                                                                                                              |                                          |                                                                                              |                                 |                            | 授業内                                        | 内容と達成目標                |  |  |  |
| 電磁界中の荷電粒子の運動(1)<br>電磁界中の荷電粒子の運動(2)<br>電磁界中の荷電粒子の運動(3)<br>電磁界中の荷電粒子の運動(4)<br>電磁界中の荷電粒子の運動(5)<br>電磁界中の荷電粒子の運動(6)<br>電磁界中の荷電粒子の運動(7) |                                          |                                                                                              | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 荷電粒子の磁<br>磁界中に斜め<br>直交する電磁 | 動方程式が<br>界中の運動<br>界中の運動<br>入射した荷電<br>界中の荷電 |                        |  |  |  |

| 前期 | 前期中間試験<br>中間試験の講評<br>電子の性質(1)<br>電子の性質(2)<br>原子内電子(1)<br>原子内電子(2)<br>原子内電子(3)<br>ボーア模型の一般化(1)<br>ボーア模型の一般化(2) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 電子の持つ一般的な特性を理解する<br>電子の持つ波動性について理解する<br>ボーアの量子条件、振動条件を説明できる<br>原子内電子のエネルギー状態を説明できる<br>原子からの発光過程を説明できる<br>ボーア模型の形式を一般化できることを理解する<br>原子内電子に関わる4つの量子数を説明できる             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前期期末試験<br>前期期末試験の返却                                                                                           | 1                                    | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                                                                                                 |
|    | ボーア模型の一般化(3)<br>不確定性原理(1)<br>不確定性原理(2)<br>分子の構造(1)<br>分子の構造(2)<br>固体の構造(1)<br>固体の構造(2)                        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1      | パウリの排他原理を説明できる<br>不確定性原理の一般論を理解する<br>幾つかの例を通して不確定性原理の理解を深める<br>電子雲について理解する<br>2原子分子を例に取り原子間力を理解する<br>固体の結晶質、非結晶質について理解する<br>固体の基本的な結晶構造について理解する                      |
| 後期 | 後期中間試験 中間試験の講評 固体の構造(3) 固体内の電子状態(1) 固体内の電子状態(2) 固体内の電子状態(3) 気体中の電子の運動(1) 気体中の電子の運動(2) 気体中の電子の運動(3)            | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 結合力による結晶の分類について理解する<br>エネルギーバンドについて理解する<br>導体、絶縁体、半導体のバンド構造を理解する<br>固体の導電現象、フェルミ分布について理解する<br>気体分子の熱運動、気体の圧力について理解する<br>速度分布(Maxwell分布)を理解する<br>粒子間の衝突,平均自由行程等を説明できる |
|    | 後期期末試験<br>後期期末試験の返却                                                                                           | 1                                    | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明                                                                                                                                                  |

| 科目名                                                   | インターンシッ                                                               | プ        |                                                 | 学科<br>学年•組                          | 電気システム工学科<br>4年                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>英語名                                               | Short-term Internsh                                                   | <br>iip  |                                                 | 開講形態                                | 実習CJ・1~2単位・選択<br>前期・週30時間以上(5日以上)                                           |  |  |
| 担当教員                                                  | 電気工学科4年学級担任、電気工                                                       | 学科县      | i v                                             |                                     |                                                                             |  |  |
| 授業概要と                                                 |                                                                       |          |                                                 |                                     |                                                                             |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                           |                                                                       |          |                                                 |                                     |                                                                             |  |  |
| 到達目標                                                  | (1)企業等の管理・生産現場や研究施設での体験による実践的知識・技術を習得すること。 (2)将来の進路を決定するときの判断材料を得ること。 |          |                                                 |                                     |                                                                             |  |  |
| 学習·<br>教育目標                                           | A-2,B-2,D-2,E-2(学習·教育目標の                                              | クペー      | ジを参照)                                           |                                     |                                                                             |  |  |
| 教科書                                                   |                                                                       |          |                                                 |                                     |                                                                             |  |  |
| 参考書等                                                  |                                                                       |          |                                                 |                                     |                                                                             |  |  |
| 実習先の評価50%、実習報告書および報告会での内容50%で評価し、60点以上を合格とす<br>評価方法   |                                                                       |          |                                                 |                                     | 、60点以上を合格とする。                                                               |  |  |
|                                                       | 1                                                                     | ž        | 受業内容                                            |                                     |                                                                             |  |  |
| 授業項目                                                  |                                                                       | 時間       |                                                 | 授業内                                 | 内容と達成目標                                                                     |  |  |
| 1.実習先希望調べ<br>2.実習先の決定<br>3.実習先への必要書類提出<br>4.実習心得ガイダンス |                                                                       | 30<br>以上 | る。<br>受入機関が提え<br>し、担任を通し<br>実習5日以上で<br>できる(上限2単 | 示する条件に<br>て申し込む。<br>で1単位、実育<br>を位)。 | 情報から、実習先の希望を調査す<br>に応じて遅滞なく必要書類を準備<br>図10日以上で2単位修得することが<br>発行するので、必ず受け取ること。 |  |  |

| 前  | 4.実習体験 (主として、夏季休業中に実施) | ・生産現場や研究施設での就業体験 ・受入機関の就業規則を厳守する ・実習日誌および実習報告書の作成 ・実習終了後、速やかに担任に報告 ・受入機関へお礼状を送付 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 月儿 | 5.実習報告書の作成<br>6.実習報告会  | 報告会のレジュメ集作成、配布<br>プレゼンテーション                                                     |
| 期  |                        |                                                                                 |
|    |                        |                                                                                 |
|    |                        |                                                                                 |

| 科目名                                           | 応用物理I                                                                                                             | I      |                                  | 学科<br>学年•組      | 電気シラバス工学科<br>4年        |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| 英語名                                           | Applied Physics                                                                                                   | <br>II |                                  | 開講形態            | 講義BJ•2単位•選択<br>前期•週2時間 |  |  |
| 大阳石                                           | 千葉 芳明                                                                                                             |        |                                  |                 | 11777 12= 4114         |  |  |
| 担当教員                                          | 1 未 刀切                                                                                                            |        |                                  |                 |                        |  |  |
| 授業概要と                                         | 物理学の基礎概念をもとにして、自然現象の理解を深める。さらに、物理学が他の科学技術の分野にどのような役割をはたしているかを学習する。                                                |        |                                  |                 |                        |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                   |                                                                                                                   |        |                                  |                 |                        |  |  |
| 到達目標                                          | 単純な質点系の運動方程式の意味を理解し応用できる。角運動量、慣性モーメントが求められ、回転<br>の運動方程式を立て解くことができる。弦や固体を伝わる波の方程式を立て解くことができる。音や光の<br>回折及び干渉を理解できる。 |        |                                  |                 |                        |  |  |
| 学習•<br>教育目標                                   | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊かな人材の養成<br>2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>A-1:数学・自然科学を理解し、使いこなせる基礎能力                                       |        |                                  |                 |                        |  |  |
| 教科書                                           | 書名:物理学 著者:原 康夫                                                                                                    | 出      | 版社:東京図書                          |                 |                        |  |  |
| 参考書等                                          | 参考書等                                                                                                              |        |                                  |                 |                        |  |  |
| 評価方法                                          | 定期試験80%、課題20%で評価し60点以上を合格とする。<br>評価方法                                                                             |        |                                  |                 |                        |  |  |
|                                               |                                                                                                                   |        |                                  |                 |                        |  |  |
|                                               | 授業項目                                                                                                              |        |                                  | 授業内             | 内容と達成目標                |  |  |
| 1.長さと時間<br>2.速度と加速度<br>3.運動の法則<br>4.落体・放物体の運動 |                                                                                                                   |        | 長さと時間の定放物運動・円道<br>力の定義が理が位置・速度と時 | 重動の加速月<br>解できる。 | 度が計算できる。               |  |  |

|    | 5.振動と円運動<br>6.エネルギー保存則<br>7.角運動量と万有引力                                                                              | 2<br>2<br>2                                    | 復元力や向進力の性質が理解できる。<br>エネルギー保存則を用いた運動が理解できる。<br>地上の運動と天体の運動の統一的理解ができる。                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前期中間試験                                                                                                             | 2                                              |                                                                                                                                                                                    |
| 前期 | 8.運動量保存の法則<br>9.重心の運動<br>10.衝突<br>11.力のモーメントと角運動量の変化<br>12.剛体の運動方程式<br>13.慣性モーメントの計算<br>14.剛体の運動<br>15.実体振り子、こまの運動 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 質点系特有の法則が理解できる。<br>内力しか作用しない場合の運動が理解できる。<br>運動量保存の法則が理解できる。<br>力のモーメントと角運動量の変化が理解できる。<br>剛体の回転運動に対する方程式が計算できる<br>棒・円板の慣性モーメントの計算ができる。<br>斜面を転がる剛体の運動が理解できる。<br>身の回りにある剛体の運動が理解できる。 |
|    | 前期期末試験                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                    |
|    | 前期期末試験の返却                                                                                                          | 2                                              |                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                 | T                                                                                                         |    | 1 |            | T T                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|------------------------|--|--|
| 科目名                                                                                                                                                                                                                             | 応用物理Ⅲ                                                                                                     |    |   | 学科<br>学年•組 | 電気シラバス工学科<br>4年        |  |  |
| <br>英語名                                                                                                                                                                                                                         | Applied Physics III                                                                                       |    |   | 開講形態       | 講義BJ・2単位・選択<br>後期・週2時間 |  |  |
| 担当教員                                                                                                                                                                                                                            | 千葉 芳明                                                                                                     |    |   |            |                        |  |  |
| 授業概要と                                                                                                                                                                                                                           | 物理学の基礎概念をもとにして、自然現象の理解を深める。さらに、物理学が他の科学技術の分野にどのような役割をはたしているかを学習する。                                        |    |   |            |                        |  |  |
| 学習上の<br>留意点                                                                                                                                                                                                                     | 講義は必ずしも教科書に沿って展開しないので、講義の内容を自分で復習することが大切である。そのため自分なりのノート作成が求められる。                                         |    |   |            |                        |  |  |
| 到達目標                                                                                                                                                                                                                            | 単純な質点系の運動方程式の意味を理解し応用できる。角運動量、慣性モーメントが求められ、回転の運動方程式を立て解くことができる。弦や固体を伝わる波の方程式を立て解くことができる。音や光の回折及び干渉を理解できる。 |    |   |            |                        |  |  |
| 学習·<br>教育目標                                                                                                                                                                                                                     | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊か<br>2.創造的で高度な実践的技術者の<br>A-1:数学・自然科学を理解し、使い                                               | 養成 |   |            |                        |  |  |
| 教科書                                                                                                                                                                                                                             | 書名:物理学 著者:原 康夫 出版社:東京図書                                                                                   |    |   |            |                        |  |  |
| 参考書等                                                                                                                                                                                                                            | 参考書等                                                                                                      |    |   |            |                        |  |  |
| 評価方法                                                                                                                                                                                                                            | 定期試験80%、課題20%で評価し60点以上を合格とする。<br>評価方法                                                                     |    |   |            |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |    |   |            |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 授業項目                                                                                                      | 計間 |   | 授業内        | 内容と達成目標                |  |  |
| 授業項目     時間     授業内容と達成目標       16.身の回りの波、波の性質     2     波の媒質、波の三要素、波の式が理解できる。       17.波動方程式と波の強さ     2     弦の波動方程式の導き方とその解が計算できる。       18.波の反射と屈折     2     波の屈折の法則が理解できる。       19.波の固有振動     2     波の重ね合わせの原理から固有振動が計算できる。 |                                                                                                           |    |   |            |                        |  |  |

|    | 20.波の回折と干渉<br>21.波の分散と群速度<br>22.一次元格子振動                                                                     | 2<br>2<br>2                               | 回折縞の間隔と波長が理解できる。<br>波の群速度の物理的意味が理解できる。<br>一次元格子振動の分散関係が理解できる。                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 後期中間試験                                                                                                      | 2                                         |                                                                                                                                                                             |
| 後期 | 23.気体、固体の熱的性質<br>24.熱と温度、状態方程式<br>25.固体の熱的性質<br>26.理想気体の比熱<br>27.黒体放射<br>28.光の二重性<br>29.物質の波動性<br>30.物質の波動性 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 絶対温度と状態方程式が理解できる。<br>熱量と比熱の関係の数量的理解が理解できる。<br>熱膨張、熱伝導、固体の比熱が理解できる。<br>エネルギー等分配の法則と比熱が計算できる。<br>プランク定数が理解できる。<br>光子の運動量とエネルギーが理解できる。<br>ド・プロイ波が理解できる。<br>シュレーディンガー方程式が理解できる。 |
|    | 後期期末試験                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                             |
|    | 後期期末試験の返却                                                                                                   | 2                                         |                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| エンジニアリングデサ                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del> デイン <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 概論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学科<br>学年•組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全学科<br>4年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Introduction to Engineeri                                                                                                                                                                                                                                                           | ng Desgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 開講形態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 講義B*J·1単位·選択<br>前期·週2時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 西 由季央                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| エンジニアリングデザイン能力には、問題設定力、構想力、創造性、種々の学問・技術の統合化・応用能力、構想したものを図や文章、式、プログラム等で表現できる能力、経済性・安全性・倫理性・環境への影響等の観点から問題点を認識し、これらから生じる制約条件下で解を見出す能力、継続的に計画し実施する能力、コミュニケーション能力、チームワーク力など多くの能力が含まれる。この講義では、この中で問題設定力、構想力、継続的に計画し実施する能力、コミュニケーション能力、チームワーク力を身に着けるために必要な知識を理解し、簡単な事例において実践できることがねらいである。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 本科目はエンジニアリングデザイン能力について学ぶ最初の科目であり、準学士課程4年のインターンシップ、総合セミナー、5年の卒業研究、専攻科課程の専攻研究、創造工学演習へと繋がる。グループディスカッションの進め方、アイディアの発想法、問題解決の進め方が講義範囲となる。学んだ内容を理解し、実践できるように、授業内容に関する課題演習を行う場合がある。復習を重視し、学習すること。特に課題演習は重要な項目であるので、理解のもとに進めること。                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| グループディスカッションの基本的な進め方を理解し、説明できる。<br>アイディアの基本的な発想法を理解し、説明できる。<br>到達目標 問題解決の基本的な進め方を理解し、説明できる。                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 学習・<br>教育目標 1.主体性と協調性をもつ人間性豊かな人材の養成<br>2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>3.国際的視野で社会に貢献できる技術者の養成                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 教科書                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 参考書等                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 課題のレポートと授業中に行う発表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 授業内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>内容と達成目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ス                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | エンジニアリン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | グデザインに                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | こついて説明できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| プディスカッションの進め方                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | グループディス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | カッションの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 基本的な進め方を説明できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| アの発想法                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | アイディアの基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本的発想法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | について説明できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Introduction to Engineeri PM: 北島 宏之・野呂 秀太、 PE: PA: 北島 宏之・熊谷 広子、 PS:: エンジニアリングデザイン能力にに能力、構想したものを図や文章、記憶力、構築の影響等の能力、コミュニケットを身に着けるためし実施義では、この中で着けるためである。 本科目はエンジニアリングデザインを身に着けるためである。 本科目はエンジニアリングデザインを身に着けるためである。 本科目はエンジニアリングデザインの表を重視し、学習すること。 特に課題演習は重要な項目であった。 特に課題演習は重要な項目であった。 特に課題演習は重要な項目であった。 学ディスカッションの基本的な作品を選出を担ける。 おり は | Introduction to Engineering Desgi PM:北島 宏之・野呂 秀太、 PE:遠藤 PA:北島 宏之・熊谷 広子、 PS:遠藤 学 エンジニアリングデザイン能力には、問題能力、構想したものを図や文章、式、プロの影響等の観点から問題点を認識し、こし実施する能力、コミュニケーション能力、この講義では、この中で問題設定力、構チームワーク力を身に着けるために必要である。 本科目はエンジニアリングデザイン能力、シップ、総合セミナー、5年の卒業所で、グループディスカッションの進め方、アイ内容を理解し、学習すること。特に課題演習は重要な項目であるので、グループディスカッションの基本的な進めアイディアの基本的な進め方を理解し、記問題解決の基本的な進め方を理解し、記問題解決の基本的な進め方を理解し、記記を性と協調性をもつ人間性豊かな人と創造的で高度な実践的技術者の養成3.国際的視野で社会に貢献できる技術できる技術で行う。レポート70%、発表30%として、6.担実項目 時間ス 2 | PA:北島 宏之・熊谷 広子、 PS:遠藤 昇、関戸 大 エンジニアリングデザイン能力には、問題設定力、構想な能力、構想したものを図や文章、式、プログラム等で表現の影響等の観点から問題点を認識し、これらから生じる計し実施する能力、コミュニケーション能力、チームワーク力との講義では、この中で問題設定力、構想力、継続的にオームワーク力を身に着けるために必要な知識を理解してある。 本科目はエンジニアリングデザイン能力について学ぶ最シップ、総合セミナー、5年の卒業研究、専攻科課程の専グループディスカッションの進め方、アイディアの発想法内容を理解し、実践できるように、授業内容に関する課と復習を重視し、学習すること。特に課題演習は重要な項目であるので、理解のもとに進グループディスカッションの基本的な進め方を理解し、説明できる。問題解決の基本的な進め方を理解し、説明できる。問題解決の基本的な進め方を理解し、説明できる。 1.主体性と協調性をもつ人間性豊かな人材の養成2.創造的で高度な実践的技術者の養成3.国際的視野で社会に貢献できる技術者の養成3.国際的視野で社会に貢献できる技術者の養成2.創造的で高度な実践的技術者の養成2.創造的で高度な実践的技術者の養成2.創造的で高度な実践的技術者の養成3.国際的視野で社会に貢献できる技術者の養成2.2 世紀で行う。レポート70%、発表30%として、60点以上を合格授業項目 時間 ス 2 エンジニアリン・プディスカッションの進め方 2 グループディスカッションの進め方 2 グループディスカッションの進め方 2 グループディスカッションの進め方 2 グループディスカッションの進め方 2 グループディスカーションの進め方 2 グループディスカーションの進め方 2 グループディスカッションの進め方 2 グループランコンの進め方 2 グループランコンコンの進め方 2 グループランコンの進め方 2 グループランコンコンローグランコンコンの進み 2 グループランコンコンコンコンコンコンローグランコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコ | アハジニアリングデザイン概論  PM:北島 宏之・野呂 秀太、 PE:遠藤 昇・谷岡 弘基・西 由季央 PA:北島 宏之・熊谷 広子、 PS:遠藤 昇、関戸 大 エンジニアリングデザイン能力には、問題設定力、構想力、創造性、能力、構想したものを図や文章、式、プログラム等で表現できる能力の影響等の観点から問題点を認識し、これらから生じる制約条件下し実施する能力、コミュニケーション能力、チームワーク力など多くのこの講義では、この中で問題設定力、構想力、継続的に計画し実施チームワーク力を身に着けるために必要な知識を理解し、簡単な事である。 本科目はエンジニアリングデザイン能力について学ぶ最初の科目である。本科目はエンジニアリングデザイン能力について学ぶ最初の科目である。 本科目はエンジニアリングデザイン能力について学ぶ最初の科目である。 本科目はエンジニアリングデザイン能力について学ぶ最初の科目でおいて、総合セミナー、5年の卒業研究、専攻科課程の専攻研究、創力の容を理解し、実践できるように、授業内容に関する課題演習を行う復習を重視し、学習すること。特に課題演習は重要な項目であるので、理解のもとに進めること。特に課題演習は重要な項目であるので、理解のもとに進めること。 グループディスカッションの基本的な発想法を理解し、説明できる。 問題解決の基本的な発想法を理解し、説明できる。 問題解決の基本的な発想法を理解し、説明できる。 のフィディアの基本的な発想法を理解し、説明できる。 おいたの書を対し、説明できる。 と創造的で高度な実践的技術者の養成 3.国際的視野で社会に貢献できる技術者の養成 3.国際的視野で社会に貢献できる技術者の養成 2.創造的で高度な実践的技術者の養成 3.国際的視野で社会に貢献できる技術者の養成 3.国際の視野で社会に貢献できる技術者の養成 4.世紀の対策を評価を対していた。4.世紀の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の |  |  |

|    | 4. 問題解決の進め方                                                    | 4                | 問題解決の基本的進め方について説明できる。                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 5. 事例による検討と発表(1)<br>計画の立案<br>事例検討<br>事例検討・発表準備<br>検討結果の発表      | 2<br>4<br>2<br>2 | 具体的な課題を例に、問題解決の進め方を理解する。<br>具体的な課題を例に、発想法、グループディスカッションの<br>進め方を理解する。<br>具体的な課題を例に、検討結果のまとめ方を理解する。<br>成果の発表の仕方を理解する。 |
| 前期 | 6. 事例による検討と発表(2)<br>事例検討・計画の立案<br>事例検討<br>事例検討・発表準備<br>検討結果の発表 | 2<br>4<br>2<br>2 | 具体的な課題を例に、問題解決の進め方を理解する。<br>具体的な課題を例に、発想法、グループディスカッションの<br>進め方を理解する。<br>具体的な課題を例に、検討結果のまとめ方を理解する。<br>成果の発表の仕方を理解する。 |
|    |                                                                |                  |                                                                                                                     |

| 科目名              | テクニカルライティン                                                 | ング                                                     | 学科<br>学年·組                                        | 電気システム工学科<br>4年                |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| <br> <br>  英語名   | Technical Writing                                          |                                                        | 開講形態                                              | 講義BJ・1単位・選択<br>前期・週2時間         |  |  |  |  |
| 担当教員             | 野角 光治、佐々木 典彦                                               |                                                        |                                                   |                                |  |  |  |  |
| 授業概要とねらい         |                                                            |                                                        |                                                   |                                |  |  |  |  |
| 学習上の<br>留意点      |                                                            |                                                        |                                                   |                                |  |  |  |  |
| 到達目標             | 自己を他者に理解してもらう表現方法、モデル表現を学ぶ。                                |                                                        |                                                   |                                |  |  |  |  |
| 学習·<br>教育目標      | 1.主体性と協調性をもつ人間性豊か<br>2.創造的で高度な実践的技術者の<br>3.国際的視野で社会に貢献できる技 | <b></b>                                                |                                                   |                                |  |  |  |  |
| 教科書              | 担当教員によって編集されたテキスト                                          | 、プリントによる。                                              |                                                   |                                |  |  |  |  |
| 参考書等             | 書名:口語表現ワークブック 著者:荒木晶子他 発行所:実教出版<br>参考書等                    |                                                        |                                                   |                                |  |  |  |  |
| 評価方法             | 演習課題の提出100%で評価する。                                          |                                                        |                                                   |                                |  |  |  |  |
|                  | 授業内容                                                       |                                                        |                                                   |                                |  |  |  |  |
|                  | 授業項目 時                                                     | 間                                                      | 授業内                                               | 内容と達成目標                        |  |  |  |  |
| 3.自己分析<br>4.志望動标 | ルーニング<br>近と自己アピール<br>幾の書き方<br>エントリー・シート                    | <ul><li>表現と理解に</li><li>自己アピール</li><li>志望動機の書</li></ul> | ついて考える<br>書の書き方を<br>き方を理解 <sup>-</sup><br>リー・シートの | と理解できる。<br>できる。<br>の書き方を理解できる。 |  |  |  |  |

| 前  | 7.学術論文・実験レポート学術論文・実験レポート                                                 | 2 2                        | 学術論文・実験レポートについて理解できる。<br>学術論文・実験レポート                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 則期 | 学術論文・実験レポート<br>学術論文・実験レポート<br>学術論文・実験レポート<br>8.特許明細書<br>特許明細書<br>9.取扱説明書 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 学術論文・実験レポート学術論文・実験レポート学術論文・実験レポート特許明細書について理解できる。特許明細書取扱説明書について理解できる。 |
|    | 総合評価                                                                     | 2                          |                                                                      |

|             | 1                                                                                  |          |                                                |                             | <u> </u>        |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|
| 科目名         | 電気電子材料                                                                             | 斗        |                                                | 学科<br>学年•組                  | 電気システム工学科<br>4年 |  |  |
| <br>英語名     | Electric and Electronic Ma                                                         | aterials |                                                | 講義AJ·2単位·選択<br>前期·週2時間      |                 |  |  |
| 担当教員        | 若生 一広                                                                              |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 授業概要と       |                                                                                    |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 学習上の<br>留意点 |                                                                                    |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 到達目標        | 材料の特性がいえるようになること。<br>各種材料の特性をマクロ的およびミクロ的な観点から説明できるようになること。<br>材料評価手法を選択できるようになること。 |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 学習·<br>教育目標 | 2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>D-1:専門分野に関する工業技術を理解し、応用する能力                                  |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 教科書         | 書名:電子•光材料 著者:澤岡昭 発行所:森北出版                                                          |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 参考書等        | 参考書等                                                                               |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 評価方法        | 中間試験50%、期末試験50%の割合で評価しで評価し、60点以上を合格とする。<br>評価方法                                    |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 授業内容        |                                                                                    |          |                                                |                             |                 |  |  |
| 授業項目        |                                                                                    |          |                                                | 授業内                         |                 |  |  |
| 1.磁性体材料     |                                                                                    |          | 材料特性と用意磁気モーメント<br>残留磁化を説明<br>透磁率を説明<br>キュリー温度を | が説明できる<br>明できること。<br>できること。 | 5こと。<br>-       |  |  |

|     | 2.誘電体材料 3.半導体材料   | 4 | 材料と誘電率の性質を説明できること。<br>分極現象を説明できること。<br>誘電体材料の応用方法を説明できること。<br>半導体の基礎物性を説明できること。 |
|-----|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | 3. 十等体材料          | 4 | 半導体の応用方法を説明できること。                                                               |
| 前   | 前期中間試験            | 2 |                                                                                 |
| ייו | 前期中間試験の返却         | 1 | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明                                                             |
|     | 4.光通信•光電子材料       | 4 | 光通信用材料を説明できること。<br>光電子材料の基礎物性を説明できること。                                          |
| 期   | 5.発光、受光素子、表示素子用材料 | 6 | 発光・受光素子、撮像素子の特性を説明できること。<br>表示素子用材料の基礎物性を説明できること。<br>表示素子の構造、原理、特性を説明できること。     |
|     | 6.超伝導材料           | 1 | 超伝導現象を説明できること。                                                                  |
|     | 7.材料評価技術          | 2 | 材料特性の評価技術、評価方法を説明できること。                                                         |
|     | 前期期末試験            |   |                                                                                 |
|     | 前期期末試験の返却         | 2 | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明                                                             |

| 安和   空科   空科   空科   空科   4年   4年   4年   4年   4年   4年   4年   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |        |         |                                         |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|--------------------|--|
| 要語名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 科目名               | 電力工学                               |        |         |                                         | I .                |  |
| 世当教員  山田 祥、呉 国紅  担当教員  現代社会生活に不可欠な電気エネルギーに関して、電力の発生法である発変電工学、およびその輸送分配をテーマとする電力系統工学の基礎を学ぶ。電気エネルギーの発生および輸送分配の原理と方法を理解し、説明、計算できるようになる。  授業概要とおおい  低学年で学んだ電磁気学や電気回路理論、電気機器等の知識の実践的学問として、本講義をとらえ 融修してもおいたい。これもの科目を良く復習しておくこと。  学習上の留意点  各種発電方式の構成と原理を理解し説明あるいは計算できるようになること。変電設備を理解に設明できるようになること。変電設備を理解に設明できるようになること。  学習・ 変電設備を理解に設明できるようになること。  学習・ 教育目標  本書・電力工学 著書・江間 飲、甲斐隆章、共著 発行所:コロナ社  参考書等  評価方法  中間試験50%、期末試験50%の割合で評価して評価し、60点以上を合格とする。  技楽項目 時間 授業内容と適用を説明できること  水力発電、大力発電、大力発電、大力発電に関する計算や説明ができること  水力発電、大力発電、大力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                    |        |         | 開講形態                                    |                    |  |
| 現代社会生活に不可欠な電気エネルギーに関して、電力の発生法である発変電工学、およびその輸送分配をテーマとする電力系統工学の基礎を学ぶ。電気エネルギーの発生および輸送分配の原理と方法を理解し、説明、計算できるようになる。  低学年で学んだ電磁気学や電気回路理論、電気機器等の知識の実践的学問として、本講義をとらえ履修してもらいたい。これらの科目を良く復習しておくこと。  学習上の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 英語名               | Electric Power Engine              | eering |         | 10.000000000000000000000000000000000000 | 後期 • 週 2 時 间  <br> |  |
| 送分配をテーマとする電力系統工学の基礎を学ぶ。<br>電気エネルギーの発生および輸送分配の原理と方法を理解し、説明、計算できるようになる。<br>低学年で学んだ電磁気学や電気回路理論、電気機器等の知識の実践的学問として、本講義をとらえ<br>履修してもらいたい。これらの科目を良く復習しておくこと。<br>学習上の<br>留意点<br>各種発電力式の構成と原理を理解し説明あるいは計算できるようになること。<br>変電設備を理解し説明できるようになること。<br>電気エネルギーの輸送分配の構成と原理を理解し説明あるいは計算できるようになること。<br>学習・教育目標<br>参引に関する工業技術を理解し、応用する能力<br>素名:電力工学 著者:江間 敏、甲斐隆章、共著 発行所:コロナ社<br>教科書 書名:電力工学 著者:江間 敏、甲斐隆章、共著 発行所:コロナ社<br>参考書等<br>評価方法 検薬項目 時間 授業内容と達成目標<br>1.電力工学、電力システムの概要 2 電力工学の概要を説明できること<br>2.水力発電 2 水力発電 2 水力発電に関する計算や説明ができること<br>3.水力発電、火力発電 2 水力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 担当教員              | 山田 洋、呉 国紅                          |        |         |                                         |                    |  |
| 腰修してもらいたい。これらの科目を良く復習しておくこと。 学習上の 留意点  各種発電方式の構成と原理を理解し説明あるいは計算できるようになること。 変電設備を理解し説明できるようになること。 電気エネルギーの輸送分配の構成と原理を理解し説明あるいは計算できるようになること。  学習・教育目標  D-1: 専門分野に関する工業技術を理解し、応用する能力  書名:電力工学 著者: 江間 敏、甲斐隆章、共著 発行所: コロナ社  参考書等  学価方法  中間試験50%、期末試験50%の割合で評価しで評価し、60点以上を合格とする。  授業内容  授業項目 時間 授業内容と達成目標  1. 電力工学、電力システムの概要 2 電力工学の概要を説明できること  2. 水力発電 2 水力発電の基礎について説明できること  3. 水力発電、火力発電                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 送分配をテーマとする電力系統工学の基礎を学ぶ。            |        |         |                                         |                    |  |
| 要電設備を理解し説明できるようになること。 電気エネルギーの輸送分配の構成と原理を理解し説明あるいは計算できるようになること。  学習・教育目標  書名:電力工学 著者:江間 敏、甲斐隆章、共著 発行所:コロナ社  教科書  書名:電力工学 著者:江間 敏、甲斐隆章、共著 発行所:コロナ社  参考書等  中間試験50%、期末試験50%の割合で評価しで評価し、60点以上を合格とする。  授業内容  授業内容  授業内容  「で、電力工学、電力システムの概要 2 電力工学の概要を説明できること  2、水力発電、火力発電 2 水力発電の基礎について説明できること  3、水力発電、火力発電 2 水力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 履修してもらいたい。これらの科目を良く復習しておくこと。<br>上の |        |         |                                         |                    |  |
| 予省・<br>教育目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 到達目標              | 変電設備を理解し説明できるようになること。              |        |         |                                         |                    |  |
| 教科書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                    |        |         |                                         |                    |  |
| 中間試験50%、期末試験50%の割合で評価しで評価し、60点以上を合格とする。   授業内容   授業内容   授業項目   時間   授業内容と達成目標   1. 電力工学、電力システムの概要   2 電力工学の概要を説明できること   2. 水力発電   2 水力発電の基礎について説明できること   3. 水力発電、火力発電   2 水力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 教科書               |                                    |        |         |                                         |                    |  |
| 授業内容   授業内容   授業内容と達成目標   1. 電力工学、電力システムの概要   2 電力工学の概要を説明できること   2. 水力発電   2 水力発電の基礎について説明できること   3. 水力発電、火力発電   2 水力発電に関する計算や説明ができること   2   水力発電に関する計算や説明ができること   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する計算を説明ができること   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する   3. 水力発電に関する計算を記述しませばない   3. 水力発電に関する   3. 米力発電に関する   3. 米力発電を   3. 米力発 | 参考書等              | 参考書等                               |        |         |                                         |                    |  |
| 授業項目時間授業内容と達成目標1. 電力工学、電力システムの概要2電力工学の概要を説明できること2. 水力発電2水力発電の基礎について説明できること3. 水力発電、火力発電2水力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 評価方法              |                                    |        |         |                                         |                    |  |
| 1. 電力工学、電力システムの概要       2 電力工学の概要を説明できること         2. 水力発電       2 水力発電の基礎について説明できること         3. 水力発電、火力発電       2 水力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 授業内容              |                                    |        |         |                                         |                    |  |
| 2. 水力発電       2       水力発電の基礎について説明できること         3. 水力発電、火力発電       2       水力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 授業項目              |                                    |        |         | 授業内                                     | 内容と達成目標            |  |
| 3. 水力発電、火力発電 2 水力発電に関する計算や説明ができること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 電力工学、電力システムの概要 |                                    | 2      | 電力工学の概要 | <b></b> 直力工学の概要を説明できること                 |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. 水力発電           |                                    | 2      | 水力発電の基準 | 水力発電の基礎について説明できること                      |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                    |        |         |                                         |                    |  |

| 原子力発電              | 2                                                                                                           | 原子力発電の概要を説明できること                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新しい発電              | 2                                                                                                           | 新しい発電方式について説明できること                                                                               |
| 変電                 | 2                                                                                                           | 変電所の概要や電力機器について説明できること                                                                           |
| 期中間試験              | 1                                                                                                           |                                                                                                  |
| 電力システムの事情と発展の歴史    | 2                                                                                                           | 電力システムの主な現状とその発展を説明できること                                                                         |
| .電力システムの基本構成、運用と制御 | 2                                                                                                           | 電力システムの構成、運用と制御の基礎を理解すること                                                                        |
| .送配電線路             | 2                                                                                                           | 送配電線路の基本構成を説明できること                                                                               |
| .送配電線路の等価回路        | 2                                                                                                           | 送配電線路の等価回路を計算、作成できること                                                                            |
| 配電システム             | 2                                                                                                           | 配電システムの基礎を説明できること                                                                                |
| .電力システムの安定度        | 2                                                                                                           | 電力システムの安定度を理解できること                                                                               |
|                    |                                                                                                             |                                                                                                  |
|                    |                                                                                                             |                                                                                                  |
|                    |                                                                                                             |                                                                                                  |
| 期期末試験              |                                                                                                             |                                                                                                  |
| 期期末試験の返却           | 2                                                                                                           | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明。                                                                             |
|                    | 所しい発電<br>要電<br>期中間試験<br>電力システムの事情と発展の歴史<br>電力システムの基本構成、運用と制御<br>送配電線路<br>送配電線路の等価回路<br>配電システム<br>電力システムの安定度 | 所しい発電 2 対中間試験 1 電力システムの事情と発展の歴史 2 電力システムの基本構成、運用と制御 2 送配電線路 2 送配電線路の等価回路 2 配電システム 2 電力システムの安定度 2 |

| 科    | 目名                                            | 制御工学 I                                                    |  | 学科<br>学年•組 | 電気工学科<br>4年            |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------|------------------------|
| 英    | <br>語名                                        | Control Engineering I                                     |  | 開講形態       | 講義AJ・1単位・選択<br>後期・週1時間 |
| 担当   | 当教員                                           | 中村 富雄                                                     |  |            |                        |
|      | 概要と<br>らい                                     |                                                           |  |            |                        |
|      | 習上の<br>意点                                     |                                                           |  |            |                        |
| 到遺   | システムの周波数領域における解析法の基礎を理解し、説明することができる。 達目標      |                                                           |  |            |                        |
|      | ≧習•<br>育目標                                    | 2.創造的で高度な実践的技術者の養成<br>D-2:専門分野と周辺の工業技術を理解し、デザインに応用発展できる能力 |  |            |                        |
| 教    | 書名:制御工学-基礎からのステップアップ- 著者:大日方五郎 他 発行所:朝倉書店 教科書 |                                                           |  |            |                        |
| 参考   | 参考書等                                          |                                                           |  |            |                        |
| 評価   | 定期試験90%、課題演習10%で評価し、60点以上を合格とする。<br>評価方法      |                                                           |  |            |                        |
| 授業内容 |                                               |                                                           |  |            |                        |
|      | 授業項目 時間 授業内容と達成目標                             |                                                           |  |            |                        |
|      |                                               |                                                           |  |            |                        |

| 後 | <br>1.「コントロール」とは | 2   | システムと制御の概要についてわかる。                           |
|---|------------------|-----|----------------------------------------------|
|   | 2.伝達関数           | 2 2 | 信号伝達と伝達関数について理解できる。<br>伝達要素とその伝達関数について説明できる。 |
| 期 | 3.過渡応答と周波数応答     | 2   | ブロック線図の等価変換ができる。<br>基本要素の過渡応答を理解できる。         |
|   |                  | 2 2 | 伝達関数の極、零点と過渡応答を理解できる。<br>周波数応答とその表し方ができる。    |
|   | 後期期末試験           |     |                                              |
|   | 後期期末試験の返却        | 2   | 試験答案の返却、問題の解説と正答の説明                          |